# AB (13)

1437 RABI'AL-AKHIRAH

Der Funke wurde im Irak entzündet und seine Hitze wird zunehmen mit der Erlaubnis Aḷḷāhs, bis sie die Kreuzzüglertruppen in Dābiq verbrennen wird.

Abū Mus'ab az-Zargāwī

| 3  | VORWORT                                               |
|----|-------------------------------------------------------|
| 6  | TÖTET DIE IMĀME DES KUFR                              |
| 10 | AUS DEN SEITEN DER GESCHICHTE: DIE SAFAWIYYAH         |
| 14 | MILITÄRBERICHTE                                       |
| 20 | HIKMAH                                                |
| 22 | UNTER DEN GLÄUBIGEN SIND MÄNNER                       |
| 24 | AN UNSERE SCHWESTERN: RATSCHLAG ÜBER IHDĀD            |
| 28 | DENKEN SIE DENN NICHT SORGFÄLTIG ÜBER DEN QUR'ĀN NACH |
| 32 | DIE RĀFIDAH: VON IBN SABA' BIS ZUM DAJJĀL             |
| 46 | IN DEN WORTEN DES FEINDES                             |
| 48 | INTERVIEW MIT DEM WĀLĪ VON KHURĀSĀN                   |
|    |                                                       |







Vorwort

Während die von Amerika angeführten Kreuzzügler ihren Krieg gegen die Hiläfah fortsetzen, demonstrieren fortlaufend immer mehr Muslime ihre Bereitschaft, alles, was ihnen wertvoll ist, aufzuopfern, um ihre Pflicht vor Aļļāh zu erfüllen. Während viele dies weiterhin tun, indem sie die Higrah in den Islamischen Staat vollziehen, tun es andere, indem sie die Kreuzzügler trotzig mitten in ihren Hochburgen terrorisieren. Dies war der Fall am 20. Şafar, als Syed Rizwan Farook und seine Frau Tashfeen Malik ein Attentat auf die Kuffär in San Bernardino verübten und es schafften,

Der Muǧāhid Syed Rizwan Farook (möge Aļļāh ihn annehmen)

14 von ihnen zu töten und 22 weitere zu verwunden. Als die Operation ausgeführt wurde, stellte Tashfeen Malik einen Post online, in dem sie nochmals ihrer beider Bay ah an den Amīrul-Mu'minīn Šayh Abū Bakr al-Baġdādī (ḥafizahu-llāh) bestätigte. Sie und ihr Ehemann verwickelten sich dann in eine Schießerei mit den Sicherheitskräften und wurden getötet, wodurch sie die Šahādah auf dem Wege Allāhs erlangten. Wir betrachten sie so und Alläh ist ihr Richter. Damit wurde der Aufruf der Hilafah an die Muslime, die Kreuzzügler in ihren eigenen Ländern zu attackieren, einmal mehr beantwortet, doch bei dieser einen Gelegenheit war der Angriff einzigartig. Der daran beteiligte Muğāhid begnügte sich nicht damit, sich alleine auf den noblen Weg des Ğihāds aufzumachen, sondern führte die Operation zusammen mit seiner Frau aus, wodurch die Beiden sich gegenseitig in Frömmigkeit und Gottesfurcht halfen.

Allāh (ﷺ) sagte: {Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allāh und Seinem Gesandten. Sie sind es, derer

Allāh Sich erbarmen wird. Gewiss, Allāh ist Allmächtig und Allweise [At-Tawbah: 71]. Der Prophet assagte: "Möge Allah Sich eines Mannes erbarmen, der in der Nacht aufsteht und betet und dann seine Frau aufweckt, die dann (auch) betet, und wenn sie es ablehnt, der Wasser auf ihr Gesicht spritzt. Möge Allah Sich einer Frau erbarmen, die in der Nacht aufsteht und betet und dann ihren Mann aufweckt, der dann (auch) betet, und wenn er es ablehnt, die Wasser auf sein Gesicht spritzt" [Überliefert bei Abū Dāwūd, an-Nasā'ī und anderen von Abū Hurayrah]. Wenn das der Du'a' des Propheten 🏶 für ein Ehepaar ist, das einander hilft, zum Qiyām-ul-Layl aufzustehen, wie viel mehr verdient ein Ehepaar die Segnung Allāhs, welches zusammen auszieht, um zur Verteidigung der Hilafah die Kreuzzügler zu bekämpfen! Und die gesegnete Frau des Bruders begleitete ihn trotz der Tatsache, dass der Kampf nicht einmal verpflichtend für sie ist, da sie die Gelegenheit zur Šahādah nicht versäumen wollte in einer Zeit, wo viele "Männer" der Ummah sich von der Verpflichtung des Ğihād abgewendet haben.

Hinzu kommt, dass sie nicht von der Dunyā davon zurückgehalten wurden, ihre Verpflichtung vor Allāh zu erfüllen und dass sie bewiesen, dass sie bereit waren, das zu opfern, was ihnen am wertvollsten war, um Allāh zu antworten, denn sie ließen nicht

nur ihren gemütlichen Lebensstil zurück, sondern ließen kurz vor der Operation ihre kleine Tochter in der Obhut anderer, wohl wissend, dass sie sie in diesem Leben womöglich nicht mehr wiedersehen würden. Solche Aufopferungen spiegeln die Härten und Schwierigkeiten wieder, denen viele Muslime gegenüberstehen, die den Weg der Hiğrah in die Länder des Ğihād eingeschlagen haben. Viele waren gezwungen, die Wahl zu treffen, entweder ihre Gemütlichkeit und ihren Luxus, ihre Familien und Freunde, ihre Frauen und Kinder und ihr Vermögen und Business zurückzulassen oder den Ğihād auf dem Wege Allāhs aufzugeben. Allāh ('azza wa ğall) sagte: {Sag: Wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippemitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allāh und Sein Gesandter und das Abmühen auf Seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit Seiner Anordnung kommt! Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht} [At-Tawbah: 24]. Somit wählten Sved Rizwan Farook und seine Frau Allāh ('azza wa ğall) und das Jenseits anstatt der Dunyā, genauso wie es die Şaḥābah vor ihnen taten.

Diejenigen, die sich wundern, wie jemand nur seine Kinder zurücklassen könnte, um auf Allähs Weg zu kämpfen und getötet zu werden, erinnern wir an das Versprechen Allähs, sich um die zu kümmern, die von den Gläubigen zurückgelassen wurden. Alļāh ('azza wa ğall) sagte: {Gewiss, diejenigen, die sagen: "Unser Herr ist Allah", und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab: "Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom (Paradies)garten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits"} [Fussilat: 30-31]. Imām Muğāhid, der berühmte Mufassir von den Tābi'īn, sagte, dass die Bedeutung von {Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig} die folgende ist: "Fürchtet euch nicht vor dem, worauf ihr von den Angelegenheiten des Jenseits zugeht und seid nicht traurig über das, was ihr von eurer Dunyā, einschließlich Familie und Kinder, zurückgelassen habt, denn wir werden auf all das für euch aufpassen" [Aţ-Ṭabarī].

So werden die Gläubigen, die mit Alläh einen Handel abschließen, niemals verlieren, vielmehr erzielen sie nur Profit. {O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Ihr sollt an Alläh und Seinen Gesandten glauben und euch auf Allähs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen; das ist besser für euch, wenn ihr nur wißt-, dann wird Er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, durcheilt von Bächen, und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens. Das ist der großartige Erfolg} [Aṣ-Ṣaff: 10-12].

Möge Allāh die Aufopferungen unseres edlen Bruders Syed Rizwan Farook und seiner gesegneten Frau annehmen, sie unter den Šuhadā' akzeptieren und ihre Taten als ein Mittel gebrauchen, um mehr Muslime in Amerika, Europa und Australien aufzuwecken.









## SELECTED 10

TEN VIDEOS SELECTED FROM THE WILAYAT OF THE ISLAMIC STATE



















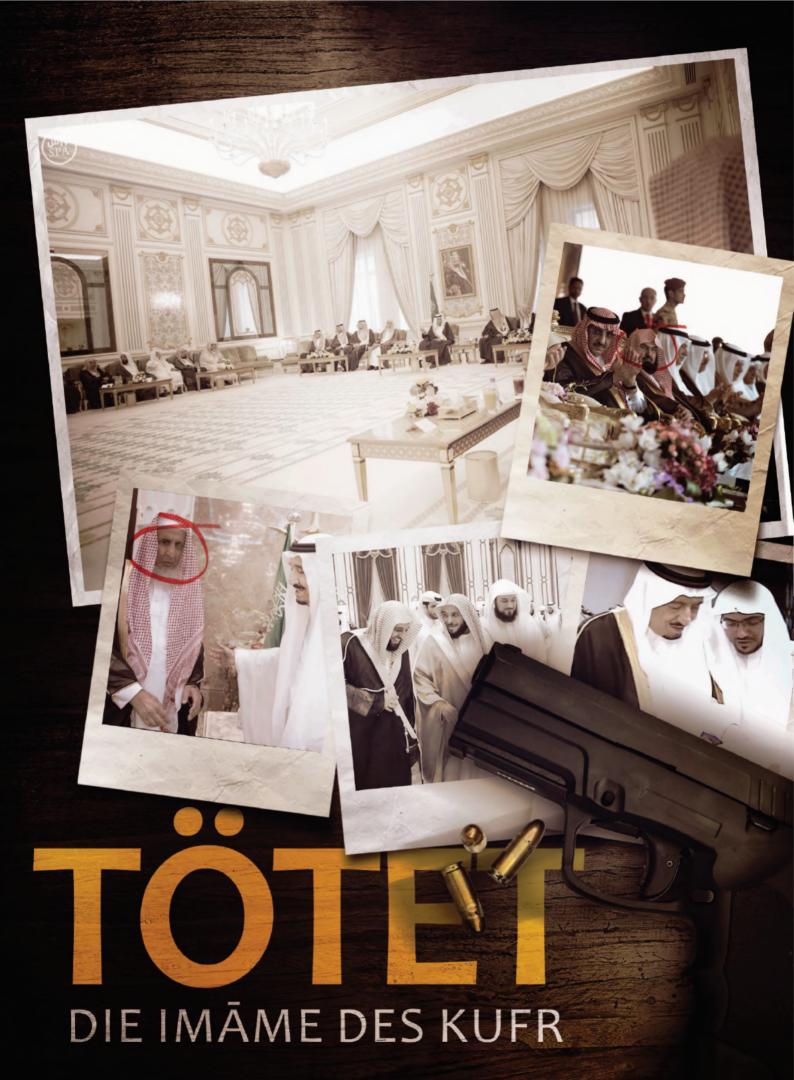

Am 21. Rabī'-ul-Awwal exekutierte das Ţāġūt-Regime von Āl Saʿūd mit der Zustimmung seiner Richter und der Unterstützung seiner akademischer Handlanger Dutzende großartige Männer, deren einziges "Vergehen" war, den Tauhīd zu predigen und den Ğihād auf Allāhs Weg zu führen. Am prominentesten unter den Getöteten waren die Gelehrten Abū Ğandal al-Azdī (Fāris Āl Šuwayl az-Zahrānī), Hamd al-Humaydī und 'Abd-ul-'Azīz aţ-Ţuwayli'ī, möge Allāh sie alle unter den Šuhadā' akzeptieren. Aļļāh ('azza wa ğall) sagte: {Und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot! Nein! Vielmehr sind sie lebendig; aber ihr nehmt es nicht wahr} [Al-Bagarah: 154].

Es ist wohlbekannt, dass das saudische Regime seit der Gründung seines gegenwärtigen Staates mehr als einen Auslöscher des Isläm begangen hat. Die Bilder und Videos der saudischen "Adligen", die tanzen, paradieren und sogar ihre kreuzzüglerischen Pendants küssen, während diese "Adligen" die Kreuzzügler in ihren Kriegen gegen den Islam und die Muslime unterstützen, sind bekannt genug, sodass niemand ihre Zurschaustellung von gegenseitiger Liebe leugnen kann und Allāh ('azza wa ğall) sagt: {Du findest keine Leute, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Alläh und Seinem Gesandten zuwiderhandeln} [Al-Muğādilah: 22].

Aber aus irgendeinem Grund vernachlässigen es viele unwissende Menschen, die Wirklichkeit der Palastgelehrten des Regimes zu erkennen, welche die ist, dass diese Geleh-



rten zweifellos Murtaddīn sind. Ihre Abtrünnigkeit ist sogar widerlicher als die von anderen, da sie die eindeutigen Texte, die ihren Sturz in den Kufr belegen, studiert haben. Sie strebten danach, die Abtrünnigkeit ihrer Meister mit Täuschung, Ausschmückung ihrer Begründungen mit fehlzitierten Äyat, Ahādīt und Ātār von den Salaf zu rechtfertigen. Auf heftigste Art und Weise haben sie der Jugend angeraten, die wahre Bedeutung des Ğihāds abzulehnen und sie mit dem Nationalstolz zu ersetzen. Der "Hukm von Alläh" ist für sie das, was auch immer die saudischen Regierungsministerien als akzeptabel erachten. Demzufolge muss verstanden werden, dass diese Gelehrten nicht einfach schweigende Zuschauer im Hintergrund sind.

Vielmehr sind die Palastgelehrten des saudischen Regimes – angefangen mit ihrem "Großmufti" 'Abd-ul-'Azīz Āl aš-Šayḥ bis hin zu den Lakaien, die täuschende pro-Ṭāġūt-Propaganda von den Kanzeln ihres "Königreichs" verbreiten – an der





Vorderfront dieser Bemühung, den Muslimen vom Ğihād und vom Emporheben der Šarī'ah abzuraten, wodurch sie sie vom Wege Allahs abhalten. Sie verstecken sich zwar hinter den Behauptungen, "Sunnī", "Ḥanbalī", "Salafī" und besonders von den Nachkommen und Studenten von Muhammad Ibn 'Abd-il-Wahhāb zu sein, jedoch sind sie in Wirklichkeit nichts mehr als Sklaven des Ṭāġūts, die die Muğāhidīn bekriegen, um den Status quo beizubehalten. Es war Ibn 'Abd-il-Wahhāb (raḥimahu-llāh), der unter den größten zehn Auslöschern des Islāms erwähnte: "Achtens: Die Mušrikīn zu stützen und ihnen gegen die Muslime zu helfen. Der Beweis dafür ist Seine ('azza wa ğall) Aussage: {Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allāh leitet das ungerechte Volk nicht recht}" [Ar-Rasā'il aš-Šaḥṣiyyah].

Als er über den klaren Unterschied zwischen der Qur'än-gestützten Glaubensweise von Muḥammad Ibn 'Abd-il-Wahhāb und der konstanten Koalition des saudischen Regimes mit den Kreuzzüglern gegen die Muslime befragt wurde, kritisierte der Palastgelehrte Hātim al-'Awnī Ibn 'Abd-il-Wahhāb und betrachtete dies als einen der Gründe für eine erforderliche Revision der Texte, die von den historischen Gelehrten von Nağd verfasst wurden.

Zu ihrer "Rechtfertigung" der Morde an den Muğāhidīn sagten die Saudis, dass die Pläne von einigen dieser Brüdern wären, "die Wirtschaft der Nation zu zerstören und dem Status des Königsreichs [und] seinen Beziehungen und Interessen mit brüderlichen und freundschaftlichen Ländern zu schaden", wobei er speziell "durch die Stürmung des



US-Konsulats in Ğiddah" erwähnte. Solche Angriffe auf die Brüder-im-Kufr des Regimes wurden von Sa'd aš-Šathrī – einem Berater des saudischen "Adligen"-Rates – als "Stiften von Unheil im Land" bezeichnet. Ähnliche Täuschungen wurden von seinem Kollegen 'Abdullāh al-Mutlaq und 'Äid al-Qarnī geliefert, während der saudische Reklameheld Muḥammad al-'Arīfī das herrschende Rechtswesen bejubelte.

Salmān al-'Awdah nannte diese Exekutionen eine Warnung an die muslimische Jugend davor, sich dem zuzuwenden, was er als "Extremismus" (d.h. Ğihād auf dem Wege Allāhs) betitelt und der Handlanger 'Ādil al-Kalbānī riet, dass die Menschen auf jeden, der über die Exekutionen verärgert ist, Acht geben sollten, da solche Leute Komplizen im Verbrechen der Verurteilten seien.

Nicht weniger Unterstützung wurde von 'Abdullāh Āl aš-Šayḥ, Salmān an-Našwān, 'Abd-ur-Rahmān as-Sudays, Ṣāliḥ al-Maġāmisī, Sulaymān al-Māġid, Muḥammad as-Saʿīdī, 'Iwad al-Qarnī, Saʿīd Ibn Musfir al-Qahtānī, Yūsuf al-Muhawwis und 'Abd-ul-'Azīz al-Fawzān gegeben.

Zu diesem Anlass kam Az-Zawāhirī raus und kritisierte die abtrünnige saudische Regierung; die üblen Gelehrten, die sie stützten, erwähnte er aber nicht; vielmehr riet er den "Gelehrten" der Arabischen Halbinsel bloß, sich gegen die Regierung auszusprechen. Indem er den ausgeprägten Unterschied zwischen seiner Irǧa-Politik und dem Prinzip von Wala und Bara bekräftigte, riet er den

Muslimen nicht, gegen die saudische Regierung Krieg zu führen. Vielmehr richtete er diejenigen, die nach Rache für die Gelehrten trachten, darauf aus, stattdessen die jüdischen und kreuzzüglerischen Herren von Al Sa'ūd anzugreifen. Der sogenannte "weise Mann der Ummah" betrachtete dies als die beste Antwort auf das Regime, wobei er ganz wild behauptete, dass dies die Kreuzzügler dazu drängen würde, die Stützung des saudischen Staates zu unterlassen, eines Staates, der sein Äußerstes getan hat, um den Kreuzzüglern zu dienen! Die Gihad-Behaupter scheinen nicht zu begreifen, dass die einzige Antwort auf das Vergießen von muslimischem Blut das Massakrieren der abtrünnigen Mörder ist und all derjenigen, die ihnen halfen insbesondere ihrer loyalen "Gelehrten".

Wann werden dann die Muslime der Arabischen Halbinsel aufwachen und gegen die Abtrünnigkeit dieser Palastgelehrten agieren? Diese "Gelehrten" haben wahrlich ihre Eide mit Alläh und den Muslimen gebrochen, genauso wie sie die Religion mit ihren Lügen und ihrer Anstiftung gegen die Leute des Ğihāds und der Gottesfurcht angegriffen haben. Wie Allah ('azza wa ğall) sagte: {Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen und eure Religion schmähen, dann kämpft gegen die Anführer des Unglaubens f
ür sie gibt es ja keine Eide -, auf dass sie aufhören mögen} [At-Tawbah: 12], so sollen sie weder Abkommen noch Sicherheit haben und müssen bekämpft werden. Sie sind wahrlich der Abū Ğahl Ibn Hišām, Umayyah Ibn Halaf und 'Utbah Ibn Rabī'ah der Gegenwart, die die ğāhilī "Nationalinteressen" vor die Etablierung des Islāms stellen.

Diese abtrünnigen Palastgelehrten wurden von dem Propheten (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) als "Rufer an den Toren von Ğahannam" beschrieben und dass "sie von unserer Haut sind und unsere Sprache sprechen." Als er gefragt wurde, was man tun sollte, in dem Fall, dass man Zeuge von solchem Übel wird, befahl er (salla-ļļāhu 'alayhi wa sallam): "Haltet euch an die Ğamā'ah der Muslime und ihren Imām" [Überliefert bei al-Buhārī und Muslim von Hudayfah]. Allāhs Gesandter (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) sagte auch: "Wer auch immer zu euch kommt und eure Stärke brechen oder eure Einheit spalten will, während eure Sache unter einem einzigen Mann ist, den tötet" [Überliefert bei Muslim von 'Arfağah].

Dies ist die Strafe für denjenigen, der bloß versucht, die muslimische Ğamā'ah - die Hilafah – durch Propaganda und Waffen zu spalten. Was ist dann mit diesen Unterstützern der Tawägīt, diesen Leuchttürmen des Kufrs, diesen Rufern an den Toren zu Ğahannam, die - mit ihren irreführenden Vorträgen und Fatāwā - die Unwissenden dazu verleiten, die Țawagīt zu unterstützen?! Sie haben den Širk bei der Herrschaft Allāhs begangen, genauso wie sie sich selber als Herren neben Allah genommen haben, indem sie wissentlich den Haram erlaubten und nicht nur den Halal, sondern auch den Wağib verboten! Sie sind zweifellos Mušrikīn und Allah ( ) sagte: {Dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet [At-Tawbah: 5].

In der Tat war es schon längst verpflichtend, das Blut dieser Palastgelehrten zu vergießen, denn sie sind schon vor Jahren abtrünnig geworden, indem sie den Tägūt verteidigten und ihn im Krieg gegen den Islām unterstützten. Jedoch ist der Grund, sie zu töten, noch gewaltiger geworden, wie Allāh ('azza wa ğall) sagte:{Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht (auch ihr) in gleichem Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat} [Al-Baqarah: 194].

Möge Allah (ﷺ) alle "einsamen" Ritter der Hilafah auf der Arabischen Halbinsel segnen und ihnen den Erfolg in ihren Taten und Reinheit in ihren Herzen gewähren. Ämin.



## **SELECTED 10**

TEN VIDEOS SELECTED FROM THE WILAYAT OF THE ISLAMIC STATE

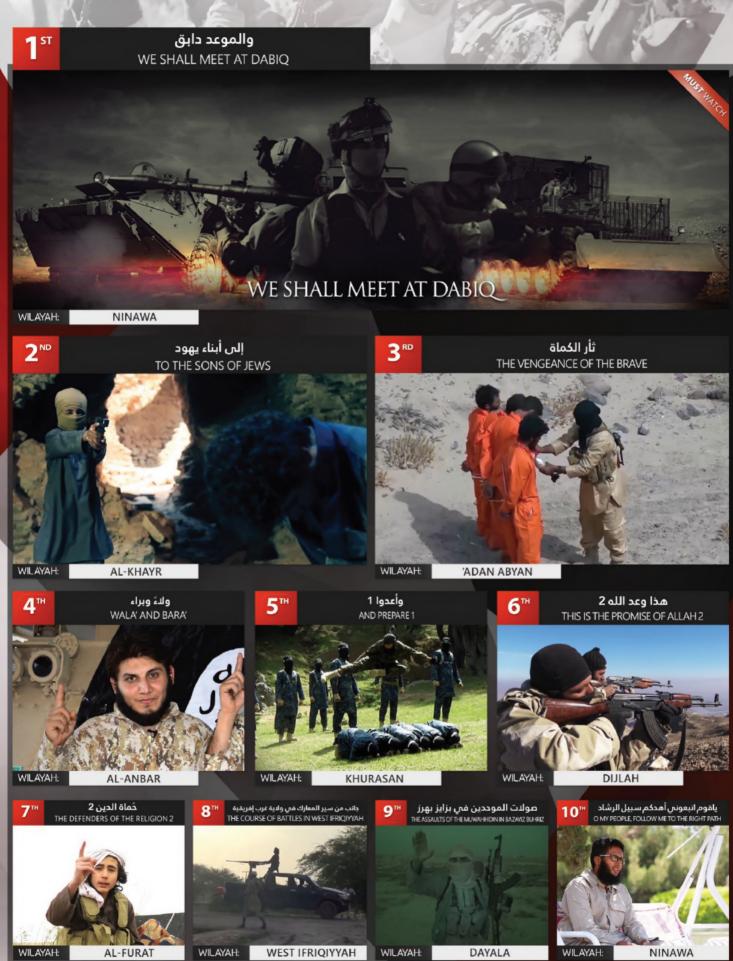



Kurzum, der Şafawī-Staat war eine politische Sekte der Itnā-ʿAšriyyah (Zwölfer)-Rāfiḍah, deren Staat von Ismā ʿil Ibn Ḥaydar 906 nach der Hiğrah gegründet wurde und 1148 n. H. offiziell fiel. Neben ihrer grässlichen Wiederbelebung des Rafḍ (der Religion der Rāfiḍah) legten sie sehr großen Wert auf die persische Sprache (Farsī) und Kultur. Die heutigen Rāfiḍah sind zweifellos eine Fortführung dieser Sekte, da sie denselben Rafḍ praktizieren, dieselbe Politik gegenüber der Ahl-us-Sunnah anwenden und den gleichen "Persienismus" propagieren.

Die Şafawiyyah ist eine Gruppe, die nach Isḥāq al-Ardabīlī (gestorben 735 n. H.) benannt wurde, der von turkmenischer und kurdischer Abstammung und als "Şafī ad-Dīn" bekannt war, und die

als eine angebliche "Šāfiʻi"-Ṭarīqah (Ṣūfī-Orden) begann, die sich dann in eine militante Rāfiḍī-Bewegung verwandelte, um zu einem tyrannischen Staat zu werden, der Persien unterwarf und Bestrebungen hegte, alle Spuren der Sunnah und seiner Leute auszulöschen.

Ihr erster "Šāh" (persischer König) kam 906 n. H. an die Macht. Er war Ismā il Ibn Ḥaydar, ein direkter Nachfahre von Ṣafi ad-Dīn, und zeichnete sich sowohl durch seine starke Abweichung als auch seine Brutalität aus. Aš-Šawkānī sagte über ihn: "Seine Anhängerschaft wuchs, bis er den Sultan von Schirwan, den seine Armee gefangennahm, angriff und besiegte. Dann befahl er ihnen, ihn in einem großen Kessel zu kochen und aufzuessen" [Al-Badr aṭ-Ṭāliʿ]. Es ist somit nicht über-

raschend, zu hören, dass Ismā Il, als er den Emir von Merw besiegte, ihn zerstückelte – wobei er seine Gliedmaßen quer durch Persien verschickte – und seinen Schädel mit Gold und Edelsteinen bedeckte, um ihn bei gesellschaftlichen Ereignissen als Kelch zu verwenden.

Ismā'ils Behauptung war, dass er Anweisungen von dem erwarteten "Mahdī" erhalten würde, wodurch er "Allāhs Stellvertreter auf der Erde" geworden wäre, um einen neuen Staat einzuleiten und die 12 Imāme, die von den Rāfiḍah als "unfehlbar" betrachtet werden, zu protegieren. Aufgrund seines Ṣūfī-Hintergrunds behauptete er, dass er "Ilhām ġaybī" erhielt, eine Art "gnostischer Eingebung", was darin resultierte, dass seine Anhänger ihm einen göttlichen Status zuschrieben und ihn sogar als "inkarnierten Geist Allāhs" betrachteten – wir suchen Zuflucht bei Allāh vor solch einem unverhohlenen Kuft!

Mit der Unterstützung der Qizilbāš¹ -Rāfiḍī-Milizen tötete Ismāʿīl eine große Anzahl von Muslimen, wobei er insbesondere Gelehrte ins Visier nahm, die die Sunnah lehrten. Er massakrierte Tausende über Tausende und verbrannte alle Bücher der Ahl-us-Sunnah und verschonte nicht einmal ihre Qurʾānkopien. Da Persien, Ostirak und Ḥurāsān ursprünglich eine stark überwiegend sunnitische Bevölkerung beherbergte, sprühten sie nur so vor Wissen, welches von Leuten wie den Linguisten Sībawayh und al-Azharī verbreitet wurde; von den Ḥadīṭ-Meistern al-Buḥārī und Muslim; von den Mufassirīn aṭ-Ṭabarī und al-Baġawī und den Fuqahāʾ al-Marwazī und Ibn-ul-Mundir. Aber als sie erst einmal von der Ṣafawiyyah kontrolliert wurden, wurden diese Länder praktisch gelehrtenlos.

Ein Zeitalter der Dunkelheit brach schnell über das einst aufgeklärte Persien hinein. Isma'il und seine Nachfahren arbeiteten daran, die sunnitische Mehrheit mit Gewalt zur Räfidi-Religion zu konvertieren. Das Gleiche geschah in den anderen mehrheitlich sunnitischen Ländern, einschließlich Aserbaidschan. Arabische Räfidi-"Gelehrte" aus dem Libanon, Bahrain und Irak wurden importiert, damit sie ihre abgewichenen Glaubenssätze lehrten. Der berühmteste von ihnen – und einer der ersten Ankömmlinge – war 'Alī Ibn al-Ḥusayn al-Karakī (gest. 940 n. H.), dem die Stellung des "Šayh-ul-Islām" gegeben wurde und der für eine offizielle Agentur zuständig war, die gegründet wurde, um die Konvertierung der Ahl-us-Sunnah zu überwachen. Es war al-Karakī, der die Fatāwā gab, die der Itnā-'Ašrī-Rāfiḍah erlaubte, militärische Gewalt anzuwenden, um ihre Herrschaft zu etablieren, wodurch er Isma'ils Behauptungen "begründete" und all seine Übergriffe rechtfertigte. Viele Sunniten verließen Persien; diejenigen aber, die blieben, wurden verfolgt und mussten sich zwischen der Abtrünnigkeit und dem Tod entscheiden. In Bezug auf diesen Prozess und seine Grausamkeit gegenüber der Ahl-us-Sunnah, sagte Isma'il: "Diese Angelegenheit kümmert mich nicht, da Allah und die unfehlbaren Imame mit mir sind, so fürchte ich niemanden. Wenn jemand von meinen Untertanen einen Einwand zum Ausdruck bringt, so werde ich mein Schwert zücken und niemanden am Leben lassen."

Der Adān wurde abgeändert, um den Rāfiḍī-"Fiqh" widerzuspiegeln, indem man den Satz "Ašhadu anna 'Aliyyan Waliyu-llāh" ("Ich

bezeuge, dass 'Alī der Walī Aļļāhs ist") hinzuftigte. Den Imāmen wurde befohlen, Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, 'Umar Ibn al-Ḥaṭṭāb und 'Uṭmān Ibn 'Affān bei jeder Ğumu'ah-Predigt zu verfluchen.

Sunnitische Grabstätten wurden geschändet und ihre Masāğid zerstört. Tomé Pires, ein Kreuzzügler und portugiesischer Botschafter in China, der zwischen 916 und 917 n. H. durch Persien reiste, bekam dies mit und sagte: "Er [Isma II] renoviert unsere Kirchen, jedoch zerstört er die Masāğid der Muslime, die der Sunnah folgen" [Summa Oriental].

In Nachahmung von Ibn Buwayh, einem Rāfiḍī-Anführer des vierten Jahrhunderts, belebte Ismāʿīl die öffentliche Observanz von al-Ḥusayns Tod wieder, deren Rituale von Ibn Kaṭīr beschrieben wurden, der sagte: "Es wurde [von Ibn Buwayh] befohlen, die Märkte zu schließen, die Frauen wurden angehalten, haargeflochtene Bußkleider anzuziehen und mit unbedeckten Gesichtern und Haaren hinauszugehen, ihre Gesichter zu schlagen und al-Ḥusayn Ibn ʿAlī Ibn Abī Ṭālib zu beweinen. Die Ahl-us-Sunnah war aufgrund der großen Anzahl der Šīʿah und ihrer Überlegenheit und da der Herrscher auf der Seite der Šīʿah war, nicht dazu imstande, dies zu verhindern" [Al-Bidāyah wan-Nihāyah].

Feierlichkeiten zum Anlass der Ermordung von 'Umar Ibn al-Haṭṭāb (raḍiya-llāhu 'anhu) wurden ebenfalls während dieser Zeit veranstaltet. Diese Sitte wurde von Muḥammad Bāqir al-Maǧlisī (gest. 1111 n. H.) unterstützt, der als einer der wichtigsten Ṣafawī-Palast-"Gelehrten" angesehen war und dem ebenfalls vom "Šāh" der Titel "Šayḥul-Islām" gegeben wurde. Bei der Feier von 'Umars Tod sagte er: "Was bei den Šī'ah in den Hauptstädten und Ländern unserer gegenwärtigen Zeit bekannt ist, ist, dass sie [die Ermordung 'Umars] am 9. Rabī' al-Awwal war und dass es ein Feiertag ist" [Biḥār al-Anwār]. Er erwähnte dann eine erfundene Überlieferung, die belegen soll, dass dies der Tag von 'Umars Tod gewesen wäre (welcher genau genommen der 26. Dul-Ḥliǧǧah war) und dass er als der größte 'Īd für die Unterstützer von Ahl-ul-Bayt angesehen werden muss!

Wie die heutigen Rafidah waren die Ṣafawiyyah für ihre Loyalitätzu den Kreuzzüglern bekannt. Ismāʿīl – der zu der Zeit Hormus kontrollierte – verbündete sich zwischen 921 und 927 n. H. mit den kreuzzüglerischen Portugiesen, um sie in ihrer Eroberung von al-Baḥrayn und

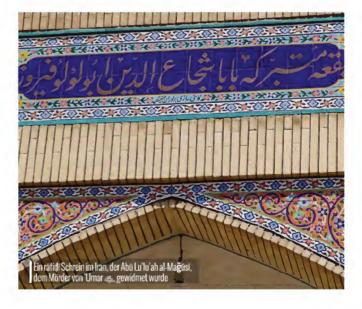

<sup>1</sup> Das waren turkmenische Milizen, die von Ismā 'īls Vater organisiert wurden und aufgrund ihrer Karmesinkronen mit je zwölf Zwickeln, die ihre Loyalität zu der Zwölfer-Sekte repräsentieren sollten, als die Qizilbāš (türkisch für "Rotköpfe») bekannt waren.

al-Qatif in der östlichen Arabischen Halbinsel zu unterstützen, wobei sie einen der letzten Befehle des Propheten missachteten, nämlich die Mušrikin von der Arabischen Halbinsel zu vertreiben. Aber als die Portugiesen sich Hilfe bei den "sunnitischen" Marionetten holten anstatt den räfiditischen, beendete Isma"ils Großenkel 'Abbäsdie Şafawī-Beziehungen mit diesen Kreuzzüglem – nur um mit den britischen Kreuzzüglern ein anderes Bündnis einzugehen, welches durch die fortlaufende Korrespondenz mit den europäischen Herrschern von der Ära seines Großvaters Tahmäsp Ibn Isma"il entfacht wurde.

Es war 'Abbäs, der die Kreuzzügler Anthony und Robert Shirley unter dem Befehl des Grafen von Essex einlud, damit sie die Ṣafawī-Armee modernisierten, um ihre kreuzanbetenden Verbündeten weiterhin zu unterstützen. Sogar gegen Ende der Rāfiḍī-Dynastie 1119 n. H. ersuchte der Ṣafawī Ḥusayn Flottenunterstützung von Frankreichs Louis XIV, um Kontrolle über Teile des arabischen Golfes zu erlangen.

Sie nutzten diese Bündnisse sowie gewiefte Politik mit ihren Nachbarn, um Länder, in denen Sunniten wohnten, weiter zu infiltrieren. Nach Vereinbarungen mit den grabanbetenden Osmanen 962 n. H. wurde den Räfiḍī-Ṣafawiyyah die Erlaubnis gegeben, die Arabische Halbinsel zu betreten – wie es auch Āl Salūl ihnen heutzutage erlaubt hat – um den Ḥaǧǧ in Makkah zu vollziehen, obwohl Allāh ('azza wa ǧall) sagte: {O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein, so sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem, ihrem Jahr nicht mehr nähern!} [At-Tawbah: 28].



Obwohl sich ihr Einfluss durch all die Länder, die sie eroberten, verbreitete und obwohl ihre bleibenden Konsequenzen selbst bis heute noch spürbar sind, lebten und starben die Ṣafawī-"Šāhs" in Schande. Nach einer vernichtenden Niederlage, die Isma ils "göttliches" Bild zerstörte, zog er sich in seinen Palast zurück, wo er seine letzten Tag in einer betrunkenen Benommenheit verbrachte und 930 n. H. im Alter von nur 38 Jahren verstarb. Tahmāsp Ibn Ismā il starb 984 n. H. an einer Vergiftung. Isma'il Ibn Tahmasp ließ seine Brüder töten oder blenden, um seinen Platz auf dem Thron zu sichern, aber nach nur einem Jahr an der Macht wurde er bezichtigt, nicht Räfidī genug zu sein, durch Vergiftung getötet und somit von seinem fast-blinden Bruder Muḥammad Ḥudābandah gestürzt. Nachdem dieser für zehn Jahre als "Šāh" diente, endete seine Herrschaft, als er von seinem eigenen Sohn 'Abbas festgenommen wurde, der die Stellung seines Vaters übernahm. Dieser Mann, der sowohl ein Säufer als auch homosexuell war, tötete seinen Thronfolger Muḥammad Bāqir, blendete zwei von seinen anderen Söhnen und starb dann 1038 n. H., Sein



alkohol- und opiumabhängiger Enkelsohn, der merkbar schwache Sām Ibn Muḥammad Bāqir trat seine Nachfolge an und starb 1052 n. H. Sein Sohn 'Abbās regierte bis zu seinem Tod in 1077 n. H. Sulaymān Ibn 'Abbās Ibn Sām ergriff die Macht und starb 1105 n. H. an Alkoholmissbrauch. Ḥusayn folgte, nur um in Gefangenschaft zu geraten und während eines Wahnsinnsausbruchs zu sterben. Tahmasp Ibn Husayn regierte ein paar Jahre, bis ihn sein Sohn 'Abbas mithilfe des unverwandten Nädir Hän entthronte, der dann die Macht an sich selber riss. So endete die Şafawī-Dynastie, aber die politische Ideologie der Şafawī-Rāfiḍah und die Verfolgung der Ahl-us-Sunnah hielt nicht weniger heftig unter den Ašfāriyyah von Nādir Khān, dann den Zandiyyah, dann den Qāğāriyyah, dann den Pahlaviyyah und dann unter dem gegenwärtigen Khomeini-inspirierten iranischen Regime weiterhin an, dessen unterstützende "Gelehrten" "Rechtleitung" von Leuten wie den Şafawiyyah nehmen und sie als Fahnenträger der "guten" Herrschaft ansehen. Der iranische Räfiḍī-"Gelehrte" 'Abbās al-Qummī (gestorben 1359 n. H.) schrieb: "Safī ad-Dīn al-Ardabīlī: Er ist der Oberheilige, der Beweis der vollkommenen Reinheit ... Von ihm stammen die Şafawī-Sultane ab, die die Symbole der Religion verbreiteten und die Unterstützer von Amīr-ul-Mu'minīn (d.h. 'Alī Ibn Abī Ţālib), Friede sei auf ihm, vorantrieben" [Al-Kunā wal-Alqāb]. Für die heutigen Räfidī-Gelehrten war Isma'il jemand, der Allāhs Religion etablierte und auf Seinem Weg kämpfte. Der irakische Räfidi-"Gelehrte" Ḥasan aṣ-Ṣadr (gest. 1354 n. H.) nannte ihn den "Angreifer auf dem Wege Allāhs, Šāh Ismāʻīl aṣ-Ṣafawī" [Takmilat 'Amal al-'Āmil].

Wie ihre Rāfiḍī-Nachkommen von heute, hatten die Ṣafawiyyah jedoch nichts mit dem Islām zu tun, außer die Menschen davon abzuhalten. Der Rāfiḍī-Staat hinterließ ein scheußliches mit Gehässigkeit gefülltes kulturelles Erbe und dieser Hass war gegen niemand anderen als die Ahl-us-Sunnah gerichtet. Es ist wichtig, die Verbindung herzustellen, dass dieses niederträchtige Erbe – die Ahl-us-Sunnah als ihren Hauptwidersacher anzusehen und nicht die Juden, Kreuzzügler oder Abtrünnigen – von den iranischen, irakischen, libanesischen und anderen Rāfiḍah unserer Zeit neben der Anbetung der Toten und anderen Arten des Kufrs und Širks, aufrechterhalten wird.

Genauso wie das Römische Reich niemals vollständig gefallen ist, sondern bloß neue Namen annahm, floriert die Şafawiyyah – mit Schwerpunkt im Iran – mit ihrem Rāfiḍī-Ziel, die Ahl-us-Sunnah auszuradieren und sie mit einer Bevölkerung der Abtrünnigkeit zu ersetzen, weiter.



## **SELECTED 10**

TEN VIDEOS SELECTED FROM THE WILAYAT OF THE ISLAMIC STATE



### EINE AUSWAHL VON MILITÄRISCHEN OPERATIONEN, DIE VOM ISLAMISCHEN STAAT AUSGEFÜHRT WURDEN

Während die Soldaten der Hilafah weiterhin die Streitkräfte des Kufr bekriegen, werfen wir einen kurzen Blick auf einige der jüngsten Operationen, die von den Muğahidīn des Islamischen Staates ausgeführt wurden und die es geschafft haben, das Territorium der Hilafah auszuweiten oder die Feinde Allahs zu terrorisieren, niederzumetzeln und zu erniedrigen. Diese Operationen sind lediglich eine Auswahl von den zahlreichen Operationen, die der Islamische Staat im Laufe der letzten zwei Monate an den verschiedenen Fronten quer durch viele Regionen durchgeführt hat.

An einigen dieser Fronten, sei es im Šām oder woanders, wird der Islamische Staat von Fraktionen, die sich selber der Ahl-us-Sunnah zuschreiben und von denen einige sogar "islamische" Banner heben, mit vermehrter Feindseligkeit und sogar intensivster Aggression konfrontiert. Aufgrund der Wichtigkeit, die Wahrheit über diejenigen zu verkünden, die in den fundamentalen Aspekten der Religion Kompromisse eingehen und fadenscheinige Argumente verwenden, um die Kriegsführung an der Seite der Abtrünnigen und ihrer Kreuzzügler-Herren gegen die Muslime zu rechtfertigen, hat der Islamische Staat vor kurzem eine Erklärung über seine Haltung hinsichtlich der Fraktionen, die ihn bekriegen, herausgegeben, in der dargelegt wird:

"Kürzlich erreichten uns einige Fragen über die offizielle Haltung des Islamischen Staates zu dem Bündnis der Fraktionen, das den Islamischen Staat in der nördlichen ländlichen Gegend von Halab und anderen Gebieten bekämpft, insbesondere zu den Fraktionen, die islamische Banner und Slogans erheben und sich selber dem Ğihād zuschreiben."

"Wir verdeutlichen, dass die Position des Islamischen Staates bezüglich des Urteils über diese Fraktionen klar ist, welches lautet, dass sie Gruppen sind, die von der Religion Allähs abgefallen sind und mehrere Taten begangen haben, die die Fundamente ihrer Religion zerstört haben. Von diesen Taten ist die Tatsache, dass sie einen Staat bekämpfen, der mit der Šarī'ah Allähs herrscht, während diese Fraktionen sich in einem Graben und in einer Koalition mit anderen Fraktionen befinden, die sich der Implementierung der Šarī'ah widersetzt haben und verkündet haben, dass sie Bestrebungen hegen, einen "demokratischen, zivilen, pluralistischen' Staat zu errichten, der das Gesetz Allähs von den Ländern des Islamischen Staates entfernt und es mit gähilī Gesetzen ersetzt. All dies wird mit Unterstützung und direkter Luftabdeckung durch die von Amerika angeführte Koalition durchgeführt, die nur danach strebt, die Mission der Hiläfah zu zerstören."

"{Er hat euch (doch) bereits im Buch offenbart: Wenn ihr hört, daßss man Allähs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen (zusammen), bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Gewiss, Alläh wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln} [An-Nisā': 140]."

"Dies ist Allähs Urteil über denjenigen, der mit den Kuffär sitzt und sich nicht von ihnen trennt oder sie tadelt, während sie Kufr begehen und Allähs Verse verspotten. Wie ist es dann mit jemandem, der an ihrer Seite kämpft, sie stützt und sie gegen die Muslime unterstützt, die Allähs Erde mit dem beherrschen, was Alläh offenbart hat. Dies ist ein eindeutiges Urteil, an dem wir keinen Zweifel haben und es ist auf klaren, offensichtlichen Tatsachen aufgebaut, die weder durch verdrehte Interpretationen noch durch Behauptungen beeinflusst werden, die der Realität widersprechen."

"Wir bitten Alläh, den Komplott der Kuffär abzuwehren, ihre Einheit zu zerstreuen, ihre Versammlung zu spalten und den Isla-



mischen Staat gegen sie zu unterstützen."

Die obengenannte Stellungnahme zusammen mit den Operationen, die von den Soldaten der Hilāfah gegen die Abtrünnigkeitsfraktionen in all ihren Farben durchgeführt werden, verdeutlichen, dass der Islamische Staat keinen Unterschied macht zwischen den Murtaddīn, die sich aufgrund ihrer offen säkularen Einstellung schamlos mit den Ungläubigen gegen die Muslime verbünden, und den Murtaddīn, die falsche Vorwände benutzen, während sie verzweifelte und vergebliche Maßnahmen ergreifen, um zu versuchen, ein "islamisches" Profil beizubehalten. Möge Allāh Seine Feinde bloßstellen und sie alle durch die Hände des Islamischen Staates besiegen.

Bengal - Am 7. Safar führten die Sicherheitseinheiten des Islamischen Staates eine Operation in der Nähe von Dinajpur durch, wo der italienischen Kreuzzügler namens Piero Parolari, der als Missionar in dem Gebiet arbeitete, mehrmals mit einer schallgedämpften Pistole erschossen wurde und lebensgefährlich verletzt zurückgelassen wurde. Dies folgte einer Operation, die zwei Wochen früher am 25. Muharram durchgeführt worden war, bei der einer der Köpfe des Kufrs von der Baha'ī-Sekte in Dakā ins Visier genommen wurde, der bekannt war als Rūḥ-ul-Amīn und als Leiter des Bahā'ī-Centers in dem Gebiet Rangpur arbeitete. Er wurde mit schallgedämpften Pistolen angeschossen und lebensbedrohlich verletzt. Auch in Rangpur, in der Nähe von Kūnyā, wurde der Murtadd Rahmat 'Alī, ein führendes Mitglied der regierenden Awami-Liga, am 27. Muharram auf dem Nachhauseweg erfolgreich aufgegriffen und getötet. Neben dem Zielnehmen auf Einzelpersonen führten die Soldaten der Hilafah auch Angriffe auf die Širk-Tempel der Murtaddin durch. Am 14. Şafar zielten sie auf einen Rāfiḍī-Tempel ab, der von der iranischen Botschaft finanziert und beaufsichtig wurde. Der Angriff fand im Bogra-Bezirk statt und führte zum Tod und zur Verwundung von etlichen Mušrikīn, nachdem sie vom Beschuss durch Automatikwaffen getroffen worden waren. Nur einen Monat später betrat unser Istišhādī-Bruder Abul-Fidā' al-Banġālī bewaffnet mit einem Sprengstoffgürtel einen Tempel der Qadiyānī-Murtaddīn in dem Gebiet Bagmara im Rajshahi-Bezirk. Er detonierte seinen Sprengstoffgürtel in ihrer Mitte und verletzte dabei 30 von ihnen. Möge Allah ihn unter den Šuhada' akzeptieren. Zwei Wochen später eliminierten die Soldaten der Hilafah den Murtadd, der als Samir Uddin bekannt war – der zum Christentum übergetreten war und als Missionar arbeitete -, indem sie ihn mit einem Messer im Ihenaidah-Bezirk erstachen.

Wilayat Hadramawt - Am 8. Şafar starteten die Soldaten der Hilafah einen großen Überraschungsangriff auf die jemenitischen Barracken westlich von Hadramawt. Die Operation begann mit einem Sturmangriff auf die Šubām-, Sirr- und al-Qarrāḥ-Barracken auf der Straße zwischen den Regionen Say'un und al-Qutun, nachdem zuerst ihre Versorgungsrouten abgeschnitten worden waren. Den Muğāhidīn gelang, es die Barracken zu erobern und Unterstützungsdivisionen mit Sprengkörpern anzugreifen. Außerdem zerstörten sie vier Militärfahrzeuge und töteten alle Soldaten in ihnen, wonach die jemenitische Armee eine weitere Streitkraft losschickte, um die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen. Die neue Streitkraft wurde dann von einer Istišhādī-Operation angezielt, die von unserem Bruder Battar al-'Adani ausgeführt wurde. Er detonierte sein Sprengstofffahrzeug in ihrer Mitte und tötete und verwundete Dutzende von ihnen. Möge Allah ihn unter den Šuhada akzeptieren. Währenddessen gelang es den Soldaten der Hilāfah, einen Helikopter zu treffen, nachdem sie ihn mit schweren Maschinengewehren angeschossen hatten und der Großteil dieser Operationen führte zum Tod von mindestens 50 Murtaddīn.

Tunesien – Am 12. Şafar eilte unser Istišhādī Bruder Abū ʿAbdillāh at-Tunusī zu einem Bus auf der Muḥammad-al-Ḥāmis-Straße im Zentrum der tunesischen Hauptstadt, der Angehörige der Präsiden-







tenwache beförderte. Als er sein Ziel erreichte, detonierte er seinen Sprengstoffgürtel und tötete fast 20 Murtaddīn und verwundete Dutzende weitere. Möge Aļļāh ihn unter den Šuhadā' akzeptieren.

Wilāyat West Ifrīqiyyah – Am 15. Şafar zog der Istišhādī Abū Sulaymān al-Anṣārī mit seinem Sprengstoffgürtel in Richtung einer Versammlung von Rāfiḍī-Mušrikīn in der Stadt Kano im nördlichen Nigeria los. Als er sein Ziel erreichte, detonierte er seinen Gürtel in ihrer Mitte, was zur Tötung von nicht weniger als 30 Rāfiḍah und der Verwundung von über 100 führte. Wir bitten Alļāh, unseren Bruder unter den Šuhadā' zu akzeptieren.

Ägypten - Am 16. Şafar griff eine Sicherheitseinheit des Islamischen Staates einen Checkpoint im Gebiet von al-Manwät in Giza an, der zum ägyptischen Murtadd-Innenministerium gehörte, was zur Tötung von fünf Beamten und zur Verwundung von einigen anderen führte. Nur einen Monat später schlugen die Soldaten der Hilafah wieder zu und es gelang ihnen, einen Offizier der ägyptischen Murtadd-Armee zusammen mit seinem Fahrer zu eliminieren, nachdem sie sie in dem Autostrad-Gebiet nahe des zentralen Sicherheitstrainingslagers in Kairo mit leichten Waffen angriffen. Am nächsten Tag rückten sie heimlich zu einem Sicherheitscheckpoint der ägyptischen Murtadd-Polizei in dem Gebiet al-Munīb in Giza vor. Sie platzierten einen großen Sprengkörper und detonierten ihn, was zur Tötung von allen am Checkpoint anwesenden Murtaddin führte. Nur eine Woche später führten die Muğahidin eine Operation aus, wobei sie dem Aufruf von Amīr-ul-Mu'minīn antworteten, die Juden überall anzugreifen. Sie griffen auf der al-Harām-Straße in Giza mit leichten Waffen einen Reisebus an, der jüdische Touristen beförderte, und es gelang ihnen, einige Juden und Hotelsicherheitsleute zu töten und zu verletzen, bevor sie sicher zu ihren Standorten zurückkehrten. Nur zwei Tage später beobachteten sie den persönlichen Sicherheitskonvoi des Murtadd-Oberst 'Alī Aḥmad Fahmī, der aus drei Fahrzeugen bestand. Sie wurden in dem Gebiet Abu-n-Numrus in Giza mit leichten Waffen angegriffen, was zur Tötung des Oberst und aller anderen im Konvoi führte, wonach die Brüder sicher zu ihren Standorten zurückkehrten.

Wilāyat 'Adan Abyan – Am 24. Ṣafar gelang es in einer sorgfāltig geplanten Sicherheitsoperation, die mit Aḷḷāhs Gnade erfolgreich wurde, den Murtadd Ğaʿfar Muḥammad Saʿd, Gouverneur von 'Adan, zusammen mit zehn seiner Gehilfen zu töten. Dies geschah, indem er mittels einer Autobombe angegriffen wurde, die an einem Ort geparkt war, an dem sein Wagenkonvoi in dem Gebiet Ğūldmūr, im at-Tawāḥī-Viertel in der Stadt 'Adan vorbeifuhr.

Wilāyat Dimašq – Am 28. Şafar, nachdem es den Soldaten der Hilāfah gelungen war, die Kontrolle über die zwei Berge zu übernehmen, von denen aus man die Stadt Mahīn und ihre Militärdepots überschauen kann, führten sie ihren Vormarsch vom Westen der Stadt al-Qaryatayn in Richtung der östlichen Seite von Mahīn fort. Sie waren in der Lage, die Kontrolle über einige neue Nuṣayrī-Armeepunkte im Westen und Nordwesten der Stadt zu übernehmen, wobei sie einen Startstützpunkt zum

Abschießen von Panzerabwehrraketen sowie neun Raketen, zwei schwere Artilleriewaffen und eine Anzahl an Waffen und Munition als Ganīmah nahmen. Zum Abschluss der Kämpfe um Mahīn herum fuhren die Soldaten der Hilafah in Richtung der strategischen Stadt fort und übernahmen die komplette Kontrolle über sie und das benachbarte Dorf Hawwarin und die Hügel von al-'Aqabah. Dem folgten heftige Kämpfe gegen die Nusayrī-Armee und ihre Milizen, die für einige Stunden anhielten und die darin resultierten, dass viele von ihnen getötet wurden, während die meisten von ihnen sich fliehend zurückzogen. Ein Panzer, ein Fahrzeug bestückt mit einem schweren Maschinengewehr, ein ZiL-Militärfahrzeug, ein Munitionsdepot und eine Anzahl an leichten Waffen wurden als Ganīmah genommen. Die Nuşayrī-Armee und ihre Milizen hatten einige Versuche unternommen, in die Stadt al-Qaryatayn, östlich von Mahīn, einzumarschieren, indem sie Dutzende Panzer, Panzerfahrzeuge und Hunderte von Truppen unter russischem Luftschutz einsetzten, aber ihre Versuche waren vergebens, denn sie waren nicht in der Lage, irgendeinen Erfolg zu erzielen. Als Reaktion starteten





die Soldaten der Hilafah eine Gegenoffensive, die zu der Eroberung von Mahīn und den ihn umliegenden Gebieten führte.

Wilāyat al-Ḥayr – Am 11. Rabīʿ-ul-Awwal gelang es den Soldaten der Hilafah mit Allahs Gnade, das Viertel as-Sina ah in der Stadt al-Hayr nach einem heftigen Angriff, dem drei aufeinanderfolgende Istišhādī-Operationen vorausgingen, die die wichtigsten Nuşayrī-Militärstellen in dem Viertel trafen, vollständig zu erobern. Der erste Istišhādī-Angriff wurde von unserem Bruder Abū 'Ubadah aš-Šamī mit einem Bulldozer durchgeführt, der vier Tonnen Sprengstoff führte, der den 'Agīd-Checkpoint angriff. Auf ihn folgte unser Bruder Abū Ğihād ad-Dar awī, der den Maslah-Checkpoint mit einem Bulldozer, angriff, der drei Tonnen Sprengstoff führte. Der dritte Istišhādī-Angriff wurde von unserem Bruder Abū Sayyāf al-Bāniyāsī mit einem mit sechs Tonnen Sprengstoff beladenen Laster ausgeführt, den er auf eine große Gruppe von Nuşayrī-Soldaten detonierte. Dann griffen die Soldaten der Hilafah Nuşayrī-Stellungen in dem Viertel an und es gelang ihnen, es nach mehrstündigen andauernden Zusammenstößen zu erobern. Im Verlauf des Angriffs wurden mehr als 38 Nuşayrī-Soldaten getötet, ein T72-Panzer wurde zerstört und die Muğāhidīn erbeuteten einen BMP, schwere Maschinengewehre und große Mengen an Munition als Ganīmah. Mit der Eroberung des Viertels as-Sinā'ah durch den Islamischen Staat zieht sich die Schlinge um die Nusayrī-Streitkräfte, die in dem Militärluftwaffenstützpunkt Dayr az-Zawr belagert werden, weiter zu. Möge Allāh unsere Istišhādī-Brüder unter den Šuhadā' akzeptieren.

Wilāyat Ḥalab - Am 16. Rabī' al-Awwal übernahmen die Soldaten der Hilafah infolge eines Gegenangriffs auf die Şahwah-Standorte die Kontrolle über die Dörfer Gazal und Qurrāḥ Kawbarī in der nördlichen ländlichen Gegend, nachdem die [Şaḥwah-Kämpfer] versucht hatten, in Teile des Dorfes Düdiyan vorzurücken. Nachdem der Angriff begann, starteten die Soldaten der Hiläfah selber einen Angriff und es gelang ihnen, die Punkte in Düdiyan wiederzuerobern. Sie setzten dann ihren Vormarsch fort und übernahmen die Kontrolle über Gazal und Qurrāh Kawbarī, die beide in der Nähe der Türkei gelegen sind. Am folgenden Tag gelang es den Soldaten der Hilafah, die Dörfer Qurrāḥ Mazra'ah und al-Hurbah wiederzuerobern, die ebenfalls in der nördlichen ländlichen Gegend gelegen sind. Dies geschah nach Kämpfen mit den Şaḥwāt der Abtrünnigkeit, in denen eine Anzahl von ihnen getötet und verwundet wurde. Den Muğāhidīn gelang es auch, eine Anzahl an Fahrzeugen als Ganīmah zu nehmen, zusätzlich zu Waffen und Munition.

Wilāyat Ḥimṣ – Am 17. Rabīʿ al-Awwal wurde eine Istišhādī-Operation mit einem Sprengstofffahrzeug durchgeführt, die auf eine Gruppe von Nuṣayriyyah inmitten des Nuṣayrī-Viertels az-Zahraʾ in der Stadt Ḥimṣ gerichtet war. Über 30 Murtaddīn wurden getötet und fast 100 weitere verwundet. Möge Alļāh unseren Istišhādī-Bruder unter den Šuhadaʾ akzeptieren.

Wilāyat al-Qawqāz: Am 18. Rabī' al-Awwal begannen die Soldaten der Ḥilāfah einen Angriff auf die Standorte in der Stadt



Derbent im südlichen Dagestan, wo einige russische Geheimdienstbeamte anwesend waren. Ein russischer Geheimdienstbeamter wurde getötet, einige andere wurden verwundet und die Muğahidin kehrten sicher zu ihrem Stützpunkt zurück.

Wilāyat ar-Raqqah: Am 18. Rabī' al-Awwal führten die Soldaten der Hilafah im Verlauf eines gesegneten Angriffs, der Teil des Feldzugs mit dem Titel "Ihre Vereinigung Wird Besiegt und Sie Werden Ihre Rücken zum Rückzug Kehren" war, einen Großangriff im nördlichen Gebiet der Wilayah durch. Der Angriff fing mit einer Istišhādī-Operation gegen die PKK-Murtaddīn im südöstlichen Teil von 'Ayn 'Isa an. Dem folgten Ingimasiyyīn-Kommandos, die sowohl dieses Gebiet als auch den benachbarten 93. Stützpunkt der Panzerbrigade aus mehreren Richtungen angriffen. Dies fiel mit einem Angriff einer weiteren Gruppe von Inģimāsiyyīn auf die Zentrale der Asāyiš-Führung innerhalb der Stadt Tall Abyad zusammen. Heftige Zusammenstöße brachen aus und einige der Ingimasiyvin zündeten ihre Sprengstoffgürtel gegen die PKK-Kämpfer. Die Zahl der toten PKK- und FSA-Murtaddīn, die in diesen gesegneten Anschlägen getötet wurden, erreichte, wie später berichtet wurde, insgesamt etwa 200.

Wilāyat al-Barakah: Am 19. Rabīʿ al-Awwal gelang es den Soldaten der Hilāfah in einer Reihe von Explosionen mittels Sprengst-



offgürteln, etwa 30 feindliche Christen zu töten und Hunderte weitere zu verletzen. Die Explosionen wurden an verschiedenen Orten in der Stadt al-Qāmišlī auf sie gerichtet.

Wilāyat al-Anbār: Am 20. Rabī' al-Awwal fügten die Soldaten der Hilafah der Şafawi-Armee und ihren Rafidi-Milizen schwere Verluste zu, als sie einen Großangriff auf all ihre Schlüsselgebiete in der Stadt ar-Ramādī durchführten. Es gelang ihnen, das Gebiet der al-Bū Rīšah-Brücke im nordöstlichen Teil von ar-Ramādī zu bereinigen, nachdem heftige Auseinandersetzungen in diesem Gebiet stattfanden, in deren Verlauf sie einen auf der Brücke befindlichen Abrams-Panzer zerstörten, nachdem sie ihn mit einer Lenkrakete anvisierten. Währenddessen griffen die Soldaten der Hilafah in der Region al-Bū 'Itah im nordöstlichen Teil von ar-Ramādī in Anlehnung an zwei Istišhādī-Operationen, die auf die Murtaddīn abzielten, das Artilleriebataillon an. Sie brannten 155mm-Artilleriekanonen nieder, die sich im Stützpunkt des Bataillons befanden. Nachdem sie die Kontrolle über den Stützpunkt übernahmen, führten sie ihren Vormarsch fort und nahmen über zehn Barracken ein, die der Şafawī-Armee und ihren Rāfidī-Milizen gehörten und es gelang ihnen, ihre Versorgungsroute zu den nördlichen Gebieten von ar-Ramādī von al-Bū 'Itah aus abzuschneiden. Es gelang ihnen auch, fünf Şafawī-Barracken im Gebiet al-Mudīq im östlichen Teil von ar-Ramādī einzunehmen, nachdem sie diejenigen, die drinnen waren, töteten und einige Waffen als Ganīmah nahmen. Die Muğāhidīn zerstörten auch einen ganzen Konvoi und töteten Dutzende Şafawī-Soldaten und -Offiziere in einem Überfall, in welchem verschiedene Arten von mittleren und schweren Waffen verwendet wurden. Dies ereignete sich nahe dem Gebiet al-Humayrah im südlichen Teil von ar-Ramādī. Im Verlauf der Operationen, die im selben Gebiet stattfanden, gelang es den Muğāhidīn einen Abrams-Panzer und drei Hummer zu zerstören. In der Zwischenzeit griffen sie im Süden der Stadt ar-Ramādī sechs Baracken der Şafawī-Armee und der Rāfiḍī-Miliz nahe dem al-Bū 'Abd-ir-Razzāq-Tunnel an. Einige von denjenigen, die drinnen waren, wurden getötet, der Rest floh. Die Muğāhidīn führten außerdem eine gesegnete Operation durch, in der sie elf Şafawī-Barracken in dem Gebiet al-Bū Tarrāḥ nördlich von ar-Ramādī angriffen und säuberten, wobei sie alle Murtaddīn in den Barracken töteten. Dies fiel mit einem Angriff auf einen weiteren Stützpunkt von ihnen zusammen, wobei die Operation





zur Verbrennung von etwa 100 Fahrzeugen verschiedener Arten, einschließlich Panzerfahrzeugen, Hummern und Panzern führte.

Wilāyat Nord-Baġdād – Am 21. Rabīʿ al-Awwal eroberten die Soldaten der Ḥilāfah nach zwei Gefechtstagen mit der Ṣafawī-Armee und der Rāfiḍī-Mobilisierung im Verlauf eines Feldzuges, der "Die Schlacht von Abū ʿAbdillāh Saʿd al-Anṣārī (möge Allāh ihn annehmen)" genannt wurde, große Gebiete des Sāmarrā'-Damms. Die eroberten Gebiete umfassen das Saytāk-Center, den al-Alǧīkū-Komplex, die Tankstellen und Schranke 13, zusätzlich zu einer großen Anzahl von Barracken und Standorten nördlich vom Damm.

Wilāyat Barqah: Am 23. Rabīʿ al-Awwal gelang es den Soldaten der Ḥilāfah in Libyen im Verlauf eines Feldzuges, der "Die Schlacht von Abū-l-Muġīrah al-Qahtānī (möge Aļļāh ihn annehmen)" genannt wurde, mit Aļļāhs Gnade, die komplette Kontrolle über die Küstenstadt Bin Ğawād, die östlich von der Stadt Sirte liegt, zu übernehmen. Nach der Eroberung der Stadt begannen sie einen Großangriff auf das Gebiet as-Sidrah und seinen Seehafen, in welchem unser Bruder Abū Muʿād al-Qarʾānī eine Istišhādī-Operation mit einem Sprengstofffahrzeug durchführte und Dutzende Murtaddīn tötete und verwundete.

Wilāyat al-Furāt: Im Verlauf eines Feldzugs, der "Die Schlacht von Šayh Muḥammad Šālih al-'Unzī (raḥimahu-llāh)" genannt wurde, begannen die Soldaten der Ḥilāfah am 24. Rabī' al-Aw-





wal einen Großangriff auf die Befestigungsanlagen der Şafawī-Armee und der Şaḥwah in der Stadt Ḥadīṭah und ihrer Umgebung. Sie führten von drei Punkten aus einen Angriff auf das Gebiet as-Sakrān nördlich von Ḥadīṭah durch, in dessen Verlauf zwei Istišhādī-Operationen durchgeführt wurden, die auf die Ṣafawī-Barracken rund um das Gebiet gerichtet waren. Den zwei Istišhādī-Brüdern gelang es mit Allāhs Gnade, ihre Ziele zu erreichen und ihre Fahrzeuge auf sie zu detonieren, was dazu führte, dass etliche Barracken zerstört wurden und eine Anzahl von Murtaddīn in ihnen getötet wurde. Die Soldaten der Ḥilāfah schritten dann voran und griffen das Gebiet an und es gelang ihnen mit Allāhs Gnade, es komplett zu säubern.

Wiläyat Halab: Am 25. Rabīʿ al-Awwal führten die Soldaten der Hilāfah mit Allāhs Gnade einen Angriff auf die PKK-Standorte in den Dörfern, die den Fārūq-Damm umgeben, durch. Die Stellungen der Murtaddīn wurden mit schwerer Artillerie, Mörsergranaten und schweren Maschinengewehren bombardiert, um den Weg für den anschließenden Überfall zu ebnen. Die Operation führte dazu, dass über zehn Murtaddīn getötet wurden und etwa 30 weitere verwundet wurden, wonach die Muǧāhidīn sicher zum Stützpunkt zurückkehren konnten.

Wilāyat Tarābulus: Am 26. Rabī al-Awwal führte unser Bruder 'Abdulļāh al-Muhāğir eine Istišhādī-Operation mit einem Sprengstofftruck aus, den er mitten in einem Trainingslager detonierte, das den libyschen Streitkräften der Abtrünnigkeit in der Stadt Zlītan östlich von Tarābulus gehörte. Es gelang ihm, etwa 80 Murtaddīn zu töten und 150 weitere zu verwunden. Dies war eine Operation der Operationsreihe im Rahmen des Feldzugs, der "Die Schlacht von Abū-l-Muǧīrah al-Qahtānī (möge Aļļāh ihn annehmen)" genannt wurde. Möge Aļļāh unseren Bruder unter den Šuhadā akzeptieren.

Wilāyat 'Adan Abyan: Am 29. Rabīʿ al-Awwal gelang es einem der Soldaten der Ḥilāfah mit Allāhs Gnade, 'Alī Ṣāliḥ al-Yāfiʿī, einen Offizier mit dem Rang eines Oberst in dem jemenitischen Murtadd-Geheimdienst, zu eliminieren, der eine Hauptrolle darin spielte, Razzien auf die Häuser der Muslime in dem Viertel Ḥawr Maskar durchzuführen. Er wurde in dem Viertel al-Manṣūrah im Gebiet 'Adan eliminiert.

Indonesien: Am 3. Rabīʿ al-Āḥir nahm eine Sicherheitseinheit des Islamischen Staates in Indonesien eine Gruppe von Ungläubigen – in der Stadt Jakarta– ins Visier, die Staatsbürger der Länder waren, die an der Kreuzzüglerkoalition teilnehmen, die Krieg gegen den Islamischen Staat führt. Sie griffen sie an, indem sie einige Zeitbomben installierten, deren Explosionen mit einem Angriff von vier Soldaten der Hilāfah (möge Allāh sie annehmen) mit leichten Waffen und Sprengstoffgürteln zusammenfiel. Die Operation führte zum Tod von fast 15 von den Kreuzzüglern und den Murtaddīn, die mit ihrem Schutz beauftragt waren, zusätzlich zu der Verwundung von etlichen anderen.

Wilāyat Ḥurāsān – Am 2. Rabī al-Āḥir griffen drei Ingimāsī-Soldaten der Ḥilāfah ein pakistanisches Konsulat in der Stadt Jalalabad an. Einer der Brüder (möge Allāh ihn annehmen) detonierte seinen Sprengstoffgürtel auf den Konsulatswachschutz, wodurch er alle Wachmänner am Wachhäuschen tötete und den Weg für die anderen zwei Ingimāsī-Soldaten ebnete, damit diese das Konsulatsgebäude betreten konnten, wo einer dann seinen Sprengstoffgürtel detonierte und der andere sicher zu den Standorten der Mugāhidīn zurückkehrte. Die Kämpfe hielten für fast vier Stunden an, während derer die Ingimāsiyyīn das Konsulatsgebäude zerstörten, Dutzende Konsulatsangestellte sowie eine Anzahl von pakistanischen Geheimdienstbeamten töteten, wa-l-ḥamdu li-llāh.







Es wurde berichtet, dass der Gesandte Allāhs sagte: "Der Anführer der Šuhadā' ist Ḥamzah Ibn 'Abdil-Muṭṭalib und ein Mann, der sich einem tyrannischen Herrscher gegenüberstellt, ihm das Gute befiehlt und das Schlechte verbietet und den der Herrscher deswegen tötet" [Überliefert bei al-Ḥakim von Ğābir].

Unter diesen besten Šuhadā' ist der Gläubige, der den Dağğāl konfrontiert, sich ihm gegenüberstellt, seine falschen Behauptungen leugnet und andere vor ihm warnt. Der Dağğāl tötet ihn deswegen. Allāhs Gesandter sagte über diesen Gläubigen: "Für den Herrn der Schöpfung ist er hinsichtlich der Šahādah der großartigste Mensch" [Überliefert bei Muslim von Abū Sa'īd al-Ḥudrī].

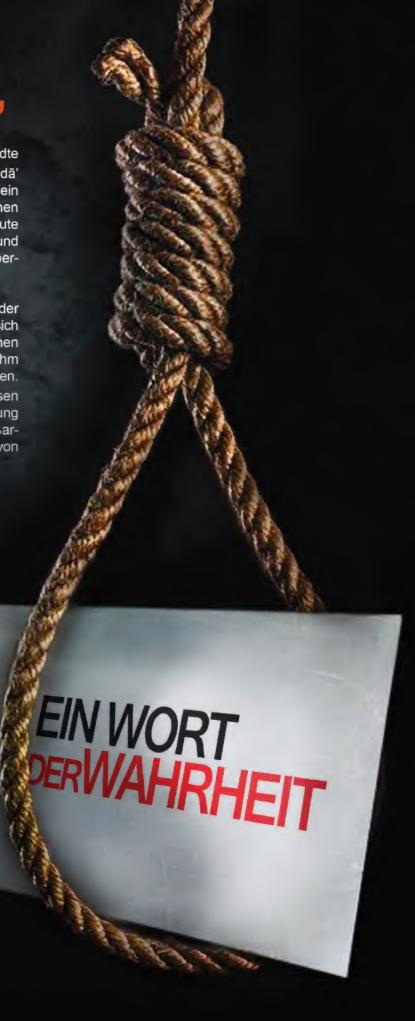





und anstrengende Reise, die sich etwa zwei Monate hinzog und das Trekken von Europas Gebirgszügen und sumpfigen Ackerböden, Durchschleichen von Grenzen und mindestens zweimal die Gefangennahme durch Behörden der verschiedenen Länder beinhaltete. Die Reise erforderte eine große Menge an Geduld und ein hohes Maß an Sicherheitsvorkehrungen, zwei Dinge, für die Abū Muḥārib sehr bekannt war.<sup>1</sup>

In der zweiten Jahreshälfte von "2012" gewährte ihnen Allāh nach ihrer Beharrlichkeit und Ausdauer eine sichere Ankunft in aš-Šām. Nach der Ankunft verschwendete Abū Muḥārib keine Zeit und legte seine Hand zu der Ğamā'ah und schloss sich dem Islamischen Staat an, als er noch unter dem Namen "Ğabhat an-Nuṣrah" agierte vor al-Ğawlānīs Verrat. Er ließ sich nicht von der Präsenz von hunderten Gruppen oder ihren zahlreichen Flaggen, die ihre heuchlerischen Logos und Namen trugen, täuschen. Durch genau diese Art und Weise der Voraussicht und Entschiedenheit würde Allah Abu Muharib Standhaftigkeit durch die ganzen Prüfungen gewähren, denen der Islamische Staat gegenüberstehen würde, einschließlich des Verrats von al-Ğawlānī und Bruch seiner Bay'ah an Amīrul-Mu'minīn Abū Bakr al-Bagdādī (ḥafizahullāh). Abū Muḥārib war unter den ersten, die ihre Lossagung von al-Ğawlānī bekundeten; er sagte hinsichtlich ihm: "Er wird nur ein weiterer Šayh Šarif werden", wobei er sich auf den ehemaligen Vorsitzenden der Union der Islamischen Gerichte von Somalia - Šarif Šayh Ahmed - bezog, der eine klare Abtrünnigkeit beging, indem er die Parlamente des Širks betrat und die Vereinigten Staaten und afrikanische Kreuzzüglernationen im Krieg gegen den Islam und die Muslime unterstützte.

Es war Abū Muḥāribs Aufrichtigkeit, Ehrgeiz und Enthusiasmus, um Aļļāhs willen zu arbeiten und sich zu ermüden, die ihm Bekanntheit schenkten, da viele anfingen, ihn zu lieben und zu respektieren. Er nahm an der Eroberung des Taftanāz-Flughafens nahe Idlib und des Stützpunktes der 17. Division nahe ar-Raqqah teil. Er nahm auch an der Operation in Salqīn nahe Idlib teil — wo Abū Muʿāwiyah al-Miṣrī² fiel —, sowie an vielen anderen Schlachtfronten. Er nahm auch an dem Kampf gegen die Şaḥwāt von aš-Šām teil und wurde innerhalb der ersten Woche der Ṣaḥwah verwundet, als er während des Kampfes für die Rückeroberung von Ḥuraytān eine Schusswunde in seinen Rücken abbekam.

Seine Härte zu den Kuffar wurde durch seine Taten manifestiert, die alle Nationen, Religionen und Fraktionen des Kufrs erzürnten und die die die ganze Welt bezeugte. {Dies (ist), weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf Allähs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Gewiss, Alläh lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verlorengehen} [At-Tawbah: 120].

Und unter den Taten, die seine Zuneigung zu den Waisen belegen, ist, dass Abū Muḥārib nach dem Märtyrertum von Bilāl al-Barǧāwī oft seinen verwaisten Sohn besuchte, ihn mit zu den Masāğid nahm und ihn mit Ausflügen in den Park oder zum Zoo unterhielt. Außerdem lehrte er anderen Söhnen der Šuhadā' den Qur'ān. {Muḥammad ist Aḷḷāhs Gesandter. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. (Dies,) damit Er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Allah hat denjenigen von ihnen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen [Al-Fath: 29].

Am Donnerstag, den 21. Muḥarram 1437 erlangte Abū Muḥārib endlich die Šahādah auf dem Wege Allāhs, nach der er sich so lange gesehnt hatte, als das Auto, in welchem er sich befand, von einer unbemannten Drohne in der Stadt ar-Raqqah getroffen wurde, was das Auto zerstörte und ihn augenblicklich tötete. Möge Allāh unseren Bruder unter den Šuhadā' akzeptieren, ihn mit Seiner Barmherzigkeit umhüllen und ihn in die höchsten Stufen von al-Firdaws eintreten lassen.

Eine Seite von Abū Muḥārib, die von denjenigen wahrgenommen wurde, die ihn kannten, war seine Barmherzigkeit, Güte und Großzügigkeit zu den Gläubigen, seine beschützerische Eifersucht für den Islam und seine Leute und seine Zuneigung zu den Waisen. Von den Taten, die seine Güte und Großzügigkeit belegen, war der Vorfall, dass er, als er eine Sabiyyah (Konkubine) als Geschenk erhielt, nicht zögerte sie – ebenfalls als Geschenk – an einen unverheirateten verletzten Bruder weiterzugeben. Und von den Fällen, die seine beschützerische Eifersucht für den Islam und seine Leute belegen, war der, als er sich einmal in einem der Länder des Kufrs mit einem Madhalī (einem pro-saudischen "Salafi") in eine Auseinandersetzung verwickelte und der Madhalī hinsichtlich der Übergriffe der gehässigen Juden auf unsere Schwestern in Palästina anmerkte, dass die Frauen "dies verdient haben". Abū Muḥārib musste von anderen Anbetern im "Masğid" davon zurückgehalten werden, diesen Madhalī zu schlagen. Ein Bruder, der diesem Fall beiwohnte, erinnert sich: "Abū Muhārib fing an, laut zu weinen. Ich sah ihn, wie er in seinem Gebet im Suğūd weinte, als ob er einen geliebten Menschen verloren hätte."

<sup>2</sup> Um über Abū Muʿawiyah al-Miṣrī und seinen besten Freund Abū Qudāmah al-Miṣrī (möge Allāh sie beide akzeptieren) zu lesen, siehe Dābiq, Ausgabe 7, "Unter den Gläubigen Sind Männer", S. 49-46.



Im Namen Allähs, des Allerbarmers des Barmherzigen. Mögen Friede und Segen auf unserem Propheten Muhammad und auf seiner Familie, seinen Gefährten und seinen Anhängern sein. Um fortzufahren: Dies sind einige Ratschläge für die edlen Witwen der gesegneten Šuhadā' in den mächtigen Ländern der Hilāfah, die sich auf die Regelungen der 'Iddah, insbesondere des Iḥdād (das Betrauern der Ehemänner) beziehen. Einige übliche Fehler werden auch kurz erwähnt. Möge Allāh die geduldigen Schwest-

ern durch ihre Trauer segnen. Und aller Erfolg ist von Allah alleine.

Iḥdād bedeutet — gemäß der Šarīʻah —, dass die Witwe aufhört, sich mit Schmuck, Parfum, dekorativer Kleidung und allem anderen, was dazu bestimmt ist, sie zu verschönern, zu schmücken. Dies ist eine Pflicht für alle Frauen in der 'Iddah, deren Ehemänner verstorben sind. Der Gesandte Allāhs (ṣal-la-llāhu 'ḥalayhi wa sallam) sagte: "Die Frau darf nicht mehr als drei Tage trauern, außer für ihren Ehemann, für den sie vier Monate und zehn Tage trauern soll. Sie soll keine bunte Kleidung tragen, außer den Stoff, der zum Aufhalten des Menstrualbluts verwendet wird. Noch soll sie Kuḥl tragen oder irgendein Parfum benutzen, außer am Ende ihrer Periode, wenn sie sich davon (rein)badet, dann nur einen Tupfer von Qust oder Adfār" [Überliefert bei al-Buḥārī und Muslim von Umm 'Aṭiyyah].

Ibn Ḥağar kommentierte: "Was mit 'Qust oder Adfar' gemeint ist, ist, wie an-Nawawī erklärte, diese zwei Parfumsorten über den Bereich zu streichen, wo das Blut war, um den Geruch zu überdecken und nicht, um sich selber zu parfümieren" [Fath al-Bārī].

Zaynab Bint Abī Salamah berichtete, dass sie bei Umm Ḥabībah (raḍiya-ḷḷāhu ʿanhā), der Frau des Propheten (ṣalla-ḷḷāhu ʿalayhi wa sallam) eintrat, als ihr Vater Abū Sufyān (raḍiya-ḷḷāhu ʿanhu) starb. Sie bat um etwas gelbes Parfum — Ḥalūq (eine Safran-Mix-

tur) oder etwas anderes – und rieb ein junges Mädchen damit ein. Dann berührte sie damit ihre eigenen Gesichtsseiten und sagte: "Bei Allāh, ich habe kein Bedürfnis nach Parfum, außer dass ich den Gesandten Allāhs (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) sagen hörte: "Es ist einer Frau, die an Allāh und den Jüngsten Tag glaubt, nicht erlaubt, für einen Verstorbenen mehr als drei Nächte zu trauern außer für den Ehemann, für den sie vier Monate und zehn Tage trauert" [Überliefert bei al-Buḥārī und Muslim].

Was die Frau angeht, die schwanger ist, wenn ihr Ehemann stirbt, so ist ihre 'Iddah, bis sie gebärt, egal ob das Baby lebendig oder tot geboren wird, egal ob es seine Frist vervollständigt oder zu früh kommt, egal ob es ein vollkommenes Baby ist oder ein mangelhafter Fötus. Alļāh ('azza wa ğall) sagte: {Diejenigen, die schwanger sind – ihre Frist ist (erreicht), wenn sie mit dem niederkommen, was sie (in ihren Leibern) tragen} [Aţ-Ṭalāq: 4]. Ibn 'Abbās (raḍiya-llāhu 'anhu) sagte, als er den Vers {Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen - so sollen diese (mit sich) selbst vier Monate und zehn (Tage) abwarten} [Al-Baqarah: 234] kommentierte: "Dies ist die 'Iddah einer Frau, deren Ehemann verstorben ist, außer wenn sie schwanger ist. Dann ist ihre 'Iddah, bis sie gebärt" [Tafsīr Ibn Abī Ḥātim]. Es gibt kein Hilaf darüber, wie Ibn-ul-Qayyim (raḥimahu-llah) sagte: "Was die schwangere Frau angeht, dann gibt es eine Übereinkunft zwischen den Gelehrten, dass wenn ihre Schwangerschaft endet, die Pflicht des Ihdad für sie ebenfalls endet und dass sie heiraten und sich verschönern, parfümieren und sich, wie sie möchte, für ihren Ehemann schön machen kann" [Zād al-Ma'ād].

Während ihrer 'Iddah ist es für die trauernde Witwe ḥarām, Kuḥl und Färbemittel zu benutzen, genauso wie es ḥarām für sie ist, Schmuck zu tragen, sei dieser aus Gold oder Silber oder etwas anderem. Allāhs Gesandter (ṣalla-llāhu 'alayhi wa sallam) sagte: "Der Frau, deren Ehemann verstorben ist, ist es nicht erlaubt, mit Safran gefärbte Kleidung, rot gefärbte Gewänder oder Schmuck

zu tragen, noch darf sie ihr Haar färben oder Kuḥl auftragen" [Überliefert bei Abū Dāwūd und an-Nasā'ī von Umm Salamah].

Eine Frau kam zum Gesandten Alļāhs (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) und sagte: "O Gesandter Alļāhs, der Ehemann meiner Tochter ist verstorben und sie beschwert sich über Augenschmerzen. Soll ich ihr Kuḥl auftragen?" Der Gesandte Allāhs sagte: "Nein", zwei oder drei Mal [Überliefert bei al-Buḥārī und Muslim von Umm Salamah].

Ibn 'Abbās (raḍiya-lḷāhu 'anhu) sagte: "Er verbot den Frauen, deren Männer verstorben waren, Parfum und Schmuck zu verwenden" [Musannaf Ibn Abī Šaybah].

Was die Verwendung von Färbemitteln angeht, dann sind die, "die nicht für die Verschönerung bestimmt sind – wie die Farbe Schwarz oder was gefärbt wird, damit die Kleidung weniger anziehend aussieht oder um Flecken zu bedecken – nicht verboten" [Zād al-Maʿād – Ibn-ul-Qayyim]. Ibn-ul-Mundir (raḥimahu-llāh) (gest. 319 n. H.) sagte auch, dass sowohl Mālik als auch aš-Šāfiʿī es als erlaubt betrachteten, dass die trauernde Witwe schwarz anzieht, "weil es keine Verschönerung ist und weil es die Kleidung der Trauer ist" [Nayl-ul-Awtār – Aš-Šawkānī]. Und Allāh weiß es am besten.

Außerdem muss die trauernde Witwe ihre 'Iddah in dem Haus verbringen, in dem sie gewohnt hat, als ihr Ehemann starb, sei es sein Eigentum oder gemietet. Die Schwester von Abū Sa'īd al-Hudrī (radiya-ļļāhu 'anhu) ging zu dem Gesandten Aļļāhs, um ihn um Erlaubnis zu bitten, zu ihrer Familie von Banī Hudrah zurückzukehren, wobei sie erklärte, dass ihr Ehemann hinausgegangen war, um nach einigen entflohenen Sklaven zu suchen, aber von ihnen getötet wurde, als er sie fand. Sie sagte: "Ich bat den Gesandten Allāhs (salla-llāhu 'alayhi wa sallam), zu meiner Familie zurückkehren zu dürfen, da mein Ehemann mir kein Haus oder Taschengeld hinterlassen hatte." Der Gesandte Allähs (salla-llähu 'alayhi wa sallam) stimmte zu, aber als sie fortging rief er sie zurück und sagte: "Was hast du gefragt?" Sie wiederholte ihm ihre Geschichte über ihren Ehemann. Er sagte: "Bleib in deinem Haus, in welchem du die Nachricht über den Tod deines Ehemannes erhalten hast, bis die festgesetzte Zeit erreicht ist." Sie sagte: "So zählte ich dort meine 'Iddah für vier Monate und zehn Tage." Sie fuhr fort: "Als mich dann 'Utman darüber befragte [während seiner Hilafah], informierte ich ihn über diese Angelegenheit. So hielt er sich daran und urteilte demgemäß" [Überliefert in den vier Sunan und für şaḥīḥ erklärt von at-Tirmidī, Ibn Ḥibbān und al-Ḥākim].

At-Tirmidī (raḥimahu-llāh) sagte: "Dieser Ḥadīt ist ḥasan-ṣaḥīḥ und die meisten der Gelehrten von den Ṣaḥābah und andere haben nach ihm gehandelt. Sie haben der Frau in ihrer 'Iddah nicht erlaubt, von dem Haus ihres Ehemannes umzuziehen, bis ihre 'Iddah zu Ende war. Dies ist die Meinung von Sufyān aṭ-Tawrī, aš-Šāfi'ī, Aḥmad und Isḥāq."

So belegt dieser Ḥadīṭ, dass die trauernde Witwe in dem Haus bleiben muss, in dem sie mit ihrem Ehemann wohnte. Dies ist die Meinung der meisten Gelehrten. 'Uṭmān Ibn 'Affān – der rechtgeleitet Ḥalīfah – hat auch demgemäß in der An-

wesenheit der Muhāğirīn und Anṣār geurteilt. Es war auch die Meinung des zweiten rechtgeleiteten Ḥalīfah 'Umar und seines Sohnes, sowie die von Ibn Mas'ūd und anderen von den Ṣaḥābah, möge Allāh mit ihnen allen zufrieden sein.

Daher ist es für die trauernde Witwe haram, aus ihrem Zuhause auszuziehen, außer mit einem legitimen Grund, wie von Ibn Qudāmah erklärt wurde, der sagte: "Wenn sie die Zerstörung ihres Hauses, das Ertrinken darin, einen sich nähernden Feind oder etwas in dieser Richtung fürchtet, oder wenn der Besitzer des Hauses wünscht, dass sie auszieht, indem er zum Beispiel das Haus vermietet, aber dann seine Meinung ändert oder der Mietvertrag endet oder er sie zu Unrecht aus dem Haus vertreibt oder sich weigert, den Mietvertrag zu erneuern oder mehr als den üblichen Preis fordert oder sie es sich nicht leisten kann, außer nur mit ihrem eigenen Besitz, so ist es ihr erlaubt, umzuziehen, da solche Umstände entschuldbar sind und von ihr nicht erwartet wird, dass sie für die Unterkunft [von ihrem eigenen Besitz] ausgibt, sondern ihre einzige Verpflichtung ist, dort zu wohnen und nicht, den Ort selber zu erwerben. Wenn es ihr nicht möglich ist, dort zu wohnen [aus den vorher genannten Gründen], entfällt die Pflicht" [Al-Mugnī].

Und während die trauernde Witwe ihre 'Iddah verbringt, während sie im Heim ihres Ehemannes wohnt, kann sie ihren Notwendigkeiten, falls sie welche zu erledigen hat, zur Tageszeit nachgehen, da die Nacht eine Zeit ist, die Verdächtigungen aufkommen lässt. Aber wenn sie jemanden finden kann, der ihre Besorgungen für sie machen kann und sich um ihre weiteren Bedürfnisse kümmern kann, dann ist ihr Zuhause der beste Platz für sie. Wenn sie aufgrund einer Notwendigkeit rausgeht, so muss sie bei Magrib (Sonnenuntergang) zurück sein. Zu guter Letzt darf sie nirgendwo schlafen außer in ihrem Zuhause.

Ibn 'Umar (raḍiya-ḷḷāhu 'anhu) sagte: "Es ist nicht richtig, dass sie während der 'Iddah des Todes oder der Scheidung irgendwo nur eine einzige Nacht verbringt außer in ihrem Haus" [Muṣannaf 'Abd-ir-Razzāq].

Und als Ibn 'Umars Tochter (raḍiya-ḷḷāhu 'anhā) nach dem Ableben ihres Ehemannes in ihrer 'Iddah war, besuchte sie tagsüber ihre Familie und sprach mit ihnen; aber als die Nacht einbrach, wies er sie an, zu ihrem Zuhause zurückzukehren [Muṣannaf 'Abd-ir-Razzāq].

Ebenfalls sagten einige Frauen von Ḥamdān, die über den Tod ihrer Ehemänner informiert wurden, zu Ibn Masʿūd: "Wir fühlen uns sehr einsam." So sagte er zu ihnen: "Versammelt euch am Tag und dann soll jede Frau gegen Nacht zu ihrem Zuhause zurückkehren" [Muṣannaf 'Abd-ir-Razzāq]. Natürlich sollten solche Versammlungen nicht die Regel werden, als Befolgung der Äyah: {Haltet euch in euren Häusern auf} [Al-Ahzāb: 33]. Diese Versammlungen sollten auch frei vom Klatsch, Lästereien und anderen Sünden sein. Und die trauernde Witwe muss sich darin an die Regeln des Iḥdād halten. Diese gelegentlichen Versammlungen sollten dem Zweck der Anbetung, des Erlernens der Religion und des Pflegens der Verwandtschaftsbande dienen.

Demnach sollte sich die trauernde Witwe daran erinnern, dass die Muslimät – seien sie Witwen oder nicht – ihr Zuhause nicht verlassen außer gelegentlich und nur aus guten Gründen. Alläh ('azza wa ğall) sagte zu der Gesamtheit der Muslimät: {Haltet euch in euren Häusern auf; und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit} [Al-Aḥzāb: 33]. Ibn Kaṭīr sagte: "Seine Worte {Haltet euch in euren Häusern auf}, d.h. bleibt in euren Häusern und geht nicht grundlos raus." Diese Äyah bezieht sich auf die Muslimāt im Allgemeinen. Wie viel mehr trifft diese Äyah dann auf die trauernde Witwe zu?

Und verschiedene Gelehrte der Madāhib haben dieses Thema angesprochen. Ibn 'Abd-il-Barr al-Mālikī, zum Beispiel, sagte: "Es ist verpflichtend über die Frau in der 'Iddah, sei es aufgrund des Todes ihres Ehemannes oder Scheidung, dass sie zuhause schläft ... Es ist in Ordnung, wenn sie während des Tages ihr Zuhause für Besorgungen verlässt ... Sie sollte versuchen, nach Hause zurückzukehren, bevor die Sonne untergeht. Es ist für sie nicht erlaubt, irgendwo zu schlafen, außer in ihrem Zuhause. Wenn sie ihr Zuhause in ihrer 'Iddah nachts verlässt und woanders schläft, wird sie durch ihre Tat sündhaft" [Al-Kāfi].

An-Nawawī aš-Šāfi īsagte: "Es ist in Ordnung für die trauernde Witwe, ihre Besorgungentagsüber zuerledigen ... Abersiemuss zu ihrem Zuhause zurückkehren und dort schlafen" [Rawdat aṭ-Ṭālibīn].

Ibn Qudāmah al-Hanbalī sagte auch, dass die trauernde Witwe "tagsüber rausgehen kann, um ihre Besorgungen zu machen", aber dass "sie nicht woanders als in ihrem Zuhause schlafen kann. Sie darf nicht nachts rausgehen, außer notgedrungen, da die Nacht eine Zeit ist, die Verdächtigungen der Verderbtheit aufkommen lässt, im Gegensatz zum Tag, der als die Zeit für Besorgungen, Märkte und den Kauf von Notwendigem angesehen wird" [Al-Muġnī].

Eine andere Sache, der Schwestern gegenüberstehen, nachdem ihre Ehemänner gestorben sind, sind Heiratsanträge während der 'Iddah. Es ist zweifellos harām für einen Mann, einer Frau in der 'Iddah direkt einen Antrag zu machen, da Allāh ('azza wa ğall) sagte: {Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht, oder dass ihr etwas (derartiges) in euch hegt. Allāh weiß, dass ihr an sie denken werdet. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Wisst, dass Allāh weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor Ihm vor! Und wisst, dass Allāh Allvergebend und Nachsichtig ist} [Al-Baqarah: 235].

Der verbotene, direkte Antrag – wie in den Āṭār der Salaf erklärt wurde – ist, dass ein Mann zu einer Witwe in ihrer 'Iddah zum Beispiel sagt: "Lass uns heiraten." Was die erlaubte Andeutung angeht, so geschieht dies, indem er auf seinen Wunsch anspielt, sie zu heiraten, indemerzum Beispieleine Schwesterihnvordertrauernden Witwe erwähnen lässt mit den Worten: "Soundso sucht nach einer guten Frau wie dir. Möge Allāh ihm eine gute Ehefrau gewähren."

Hier ist es gut, einige übliche Fehler zu erwähnen, die von Schwestern während ihrer 'Iddah gemacht werden. Zuallererst ist hier der Fehler, das Haus nachts oder überhaupt ohne jeglichen guten Grund zu verlassen, was oben gestreift wurde. Auch wenn eine Frau im ersten Monat schwanger ist, sollte sie sich dem Befehl ihres Herrn ergeben und Geduld für die Dauer ihrer 'Iddah zeigen, egal wie lang sie sein könnte und sie muss versuchen, mit ihrer Prüfung zufrieden zu sein und wissen, dass der Lohn entsprechend der Härte der Prüfung gewährt wird.

Zweitens ist da der Fehler, Hochzeiten und Hochzeitsfesten beizuwohnen. Einige trauernde Witwen behaupten: "Ich ging zu der Hochzeit, ohne irgendwelchen Schmuck zu tragen." Das Problem ist, dass ausgenommen von der Grundlage, dass sie versuchen sollte, während ihrer 'Iddah zuhause zu bleiben, sie auch noch die Rolle der Trauernden für ihren verstorbenen Ehemann beibehalten sollte. Wie kann dann eine trauernde Witwe zu einem Fest gehen, in dem Freude und Fröhlichkeit zum Äußersten manifestiert sind, auch wenn sie selber keinen Schmuck trägt?!

Drittens, dass eine trauernde Witwe keine Versprechen machen kann, einen Mann zu heiraten, welcher vielleicht angedeutet hat, sie nach ihrer 'Iddah heiraten zu wollen. Dies ist falsch, wie in dem zuvor erwähnten Vers [Al-Baqarah: 235] gezeigt wurde.

Viertens ist, dass einige Frauen in ihrer Einhaltung des Iḥdād übertreiben und ihr ganzes Leben in Trauer verbringen! Man kann ihnen nur sagen, dass der Beste der Schöpfung (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) gestorben ist und die Mütter der Gläubigen nicht so ein Leben voller Kummer gelebt haben. Ebenso sind seine Gefährten gestorben und es wurde niemals überliefert, dass eine von ihren Frauen die Trauer für ihren Ehemann übertrieben hätte, wie es heute von einigen Frauen getan wird, die vielleicht sogar den Rest ihres Lebens in ihren Häusern verbringen, ohne irgendeine Art von Schmuck zu tragen oder Parfum zu benutzen! Dies übertrifft sogar das, was die Frauen der Ğāhiliyyah taten, da diese nur ein Jahr ohne Schmuck verbrachten!

Und der abschließende Punkt ist für die Brüder – im Isläm – der trauernden Witwen. Alläh ('azza wa ğall) sagte: {O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen; gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht (andere) auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Alläh. Gewiss, Alläh ist Reue-Annehmend und Barmherzig} [Al-Ḥuğurāt: 12]. Demnach sollte ein Bruder nicht voreilige schlechte Schlüsse ziehen, wenn er eine trauernde Schwester zur Tageszeit außerhalb ihres Hauses sieht und danach über sie lästern oder anderen Frauen erlauben, über sie zu tratschen. Vielmehr sollte er das Beste annehmen und ihr den Vorteil des Zweifels lassen. Und Alläh weiß es am besten.

Möge Allah allen trauernden Witwen die Stärke geben, ihre 'Iddah mit Glauben und Unterwerfung unter Seinen Willen zu vollenden. Und mögen Friede und Segen auf unserem Propheten Muhammad und auf seiner Familie und all seinen Gefährten sein.



## **SELECTED 10**

TEN VIDEOS SELECTED FROM THE WILAYAT OF THE ISLAMIC STATE

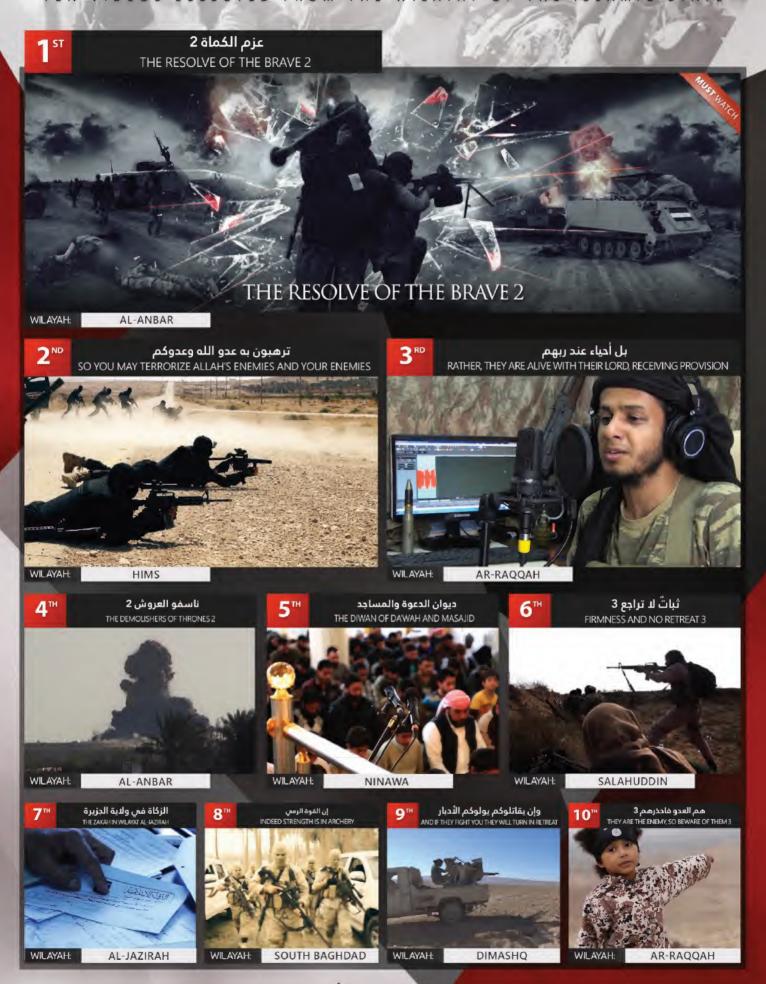



{So kämpfe auf Aḷḷāhs Weg – du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Aḷḷāh die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Aḷḷāh ist stärker an Gewalt und an Bestrafung} [An-Nisā': 84].

Al-Qurțubī sagte in seinem Tafsīr zu der Āyah: "Az-Zaǧǧāǧ sagte: 'Aḷḷāh 🍪 befahl seinem Gesandten 🍪, Ğihād zu führen, auch wenn er ganz alleine kämpfen müsste, weil Er ihm Unterstützung garantiert hat.' Ibn 'Aṭiyyah sagte:

"Dies ist die offensichtliche Bedeutung der Wortlaute, aber es wurde nichts darüber überliefert, dass das Kämpfen zu irgendeinem Zeitpunkt für ihn alleine verpflichtend gewesen wäre, ohne dass es auch für die Ummah verpflichtend war. So ist die Bedeutung – und Allāh weiß es am besten –, dass dieser Wortlaut an ihn gerichtet ist, während es zur gleichen Zeit eine Lehre für jeden Einzelnen ist; Also, die Aussage an dich, o Muḥammad und an jeden Einzelnen deiner Ummah lautet: {So kämpfe auf Allāhs Weg – du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht}.' Und

aus diesem Grund obliegt es jedem Gläubigen, den Ğihād zu führen, auch wenn er dies allein tun müsste. Und in dieser Hinsicht ist die Aussage des Propheten , Bei Allāh, ich werde sie sicherlich bekämpfen, selbst wenn ich alleine bin' [Überliefert bei al-Buḥārī von al-Miswar und Marwān] und auch die Aussage von Abū Bakr, als sich die Abtrünnigkeit ereignete ,Und wenn meine rechte Hand sich mir widersetzen würde, so würde ich mit meiner linken Hand Ğihād gegen sie führen' zu verstehen."

Diese Aussage von al-Qurţubī, neben denen von den anderen Mufassirīn, betont die Gewaltigkeit dessen, was den Gläubigen aufgebürdet wurde. Die Angelegenheit, an Allāh zu glauben und sich abzumühen, Seine Kalimah – Lā Ilāha Illa-llāh – zu erhöhen, ist so bedeutungsvoll, dass man, wenn man keine andere Wahl hätte, als loszumarschieren und ganz alleine zu kämpfen, um dies zu erreichen, dies tun müsste. Daher erinnert Allāh Seinen Gesandten und die Gläubigen daran, dass jeder Einzelne nur für sich selber verantwortlich ist. Er soll nicht um sich herum schauen und seine Entscheidung, die Hiğrah zu vollziehen und Ğihād für Allāhs Sache zu führen, darauf stützen, was andere Menschen tun. Noch sollte er zögern, Allāhs Feinde anzugreifen, wenn es im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, selbst wenn er alleine ist.

Bei der Aussage Allāhs: {Du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht}, erwähnt Ibn Katīr eine Überlieferung von Ibn Abī Hātim, dass al-Barā' Ibn 'Āzib gefragt wurde, wenn ein Mann auf eine Armee des Feindes von einhundert trifft und sie bekämpft, ob er als einer von denen betrachtet wird, über die Allāh sagte: {Und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben} [Al-Baqarah: 195]. Er antwortete: "Alļāh sagte zu Seinem Propheten: {So kämpfe auf Alļāhs Weg – du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht und sporne die Gläubigen [zum Kampf] an}."

Folglich sollte der Gläubige darauf vorbereitet sein, wenn notwendig, alleine zu kämpfen und andere anzuspornen, sich ihm im Ğihād anzuschließen. Er sollte sich nicht von dem Mangel an Zahlen demotivieren lassen und er sollte verstehen, dass der Lohn einer guten Tat sich vervielfacht, je größer die Schwierigkeit ist, der man bei der Ausführug gegenübersteht, wie es der Fall ist, wenn man niemanden findet, der einen im Kampf gegen die Kuffār unterstützt, man aber trotz alledem losmarschiert und die Feinde Allāhs terrorisiert.

In seinem Tafsīr der obenerwähnten Āyah erklärt al-Qurṭubī dann Allāhs Aussage {Vielleicht wird Allāh die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten}, indem er sagt: "Allāh hielt die Gewalt der Mušrikīn bei Badr aṣ-Ṣuġrā (dem Kleineren Badr) zurück und sie brachen ihr Versprechen zum Krieg und Kampf an den Propheten¹ ... Allāh genügte den Gläubigen auch bei al-Ḥuday-biyyah gegen das, was die Mušrikīn an Heimtücke und Opportunismus anzuwenden gedachten. So nahmen die Gläubigen ihr Komplott wahr, zogen los und nahmen sie gefangen; und dies ereignete sich zu der Zeit, als die Ab-



gesandten zwischen ihnen hin- und hergingen, um eine Waffenruhe auszuhandeln.<sup>2</sup> Dies ist, was mit Seiner ('azza wa ğall) Aussage beabsichtigt wurde: {Und Er ist es, Der im Talgrund von Makka ihre Hände von euch und eure Hände von ihnen zurückgehalten hat} [Al-Fath: 24] ... Und Alļāh warf Angst in die Herzen der Fraktionen [bei al-Ḥandaq] und sie rückten ab, ohne zu töten oder zu kämpfen, wie Er ('azza wa ğall) sagte: {Und Alṭāh verschonte die Gläubigen davon, kämpfen zu müssen}. Ebenso verließen die Juden ihre Häuser und ihren Besitz [nahe al-Madīnah], ohne dass die Muslime sie bekämpften. So ist all dies Gewalt, die Alṭāh davon abhielt, die Gläubigen heimzusuchen, zusätzlich zu einer großen Anzahl von Juden und Christen, die den Krieg einstellten und in Erniedrigung und unterwürfig die Ğizyah-Vereinbarung eingingen. So hielt Alṭāh ihre Gewalt von den Gläubigen zurück."

Diese Wörter beinhalten im Gesamten eine monumentale Lehre für die Gläubigen: Egal, wie mächtig die Kuffar scheinen mögen, Allah ist fähig dazu, ihre Gewalt zurückzuhalten und sie davon abzuhalten, die Gläubigen heimzusuchen und Er kann dies auf etliche Weisen tun; indem Er Zwietracht zwischen ihre Reihen sät oder indem Er Umstände herbeiführt, die es ihnen unmöglich machen, einen totalen Krieg gegen die

<sup>1</sup> Das Kleinere Badr bezieht sich auf eine Schlachtverabredung zwischen dem Propheten (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) und den Mušrikin der Qurayš zwei Jahre nach der entscheidenden Schlacht von Badr. Der Prophet (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) und seine Gefährten kampierten acht Tage und warteten darauf, dass der Feund kommt. Die Mušrikīn hielten ihren Marsch Richtung Badr an, als sie das Gebiet Marr ad-Qahrān erreichten, und entschieden sich aufgrund ihrer Angst, auf die Schlacht zu verzichten und nach Makkah zurückzukehren.

<sup>2</sup> Dies bezieht sich auf einen Vorfall, der sich ereignete, als der Prophet (salla-ljähu 'alayhi wa sallam) außerhalb von Makkah lagerte, während das Abkommen von Ḥudaybiyah mit den Qurayš ausgehandelt wurde. Die eifrigere Jugend der Qurayš sah, dass ihre Anführer ein Abkommen mit dem Propheten (salla-ljähu 'alayhi wa sallam) wollten, also versuchten sie, sich einen Plan auszudenken, der die Verhandlungen ruinieren würde. Sie entschlossen sich, nachts auszuziehen und heimlich Richtung des Lagers der Muslime vorzurücken, wo sie in Aktion treten und versuchen würden, einen Krieg anzuzetteln. Etwa siebzig oder achtzig von ihnen gingen hinaus und stiegen von dem Berg at-Tan 'im herab und versuchten, sich an das Lager der Muslime anzuschleichen, wurden aber von Muḥammad Ibn Maslamah, dem Kommandeur der muslimischen Wache, gefangengenommen. Später entließ der Prophet (salla-ljähu 'alayhi wa sallam) sie alle, um eine erfolgreiche Verhandlung des Abkommens sicherzustellen. In diesem Zusammenhang offenbarte Aljäh ('azza wa ğall) die Äyah: {Und Er ist es, Der im Talgrund von Makkah ihre Hände von euch und eure Hände von ihnen zurückgehalten hat, nachdem Er euch den Sieg über sie verliehen hatte} [Al-Fath: 24].

Gläubigen zu führen<sup>3</sup> oder indem Er eingreift, wenn sie mit all ihrer Gewalt angreifen und sie auf eine Art und Weise vernichtet, die man sich nicht hätte vorstellen können, denn {Aber niemand weiß über die Heerscharen deines Herrn Bescheid außer Ihm} [Al-Muddattir: 31].

Ebenso, ganz egal, wie schwach die Ummah erscheinen mag, ist Allāh fähig dazu, Seinen frommen Dienern den Sieg zu gewähren, denn Er ('azza wa ğall) hat die Macht über alle Dinge. Die militärische Schwäche der Muslime im Vergleich zu ihren Feinden kann deshalb also niemals als Ausrede gelten, den Gihad nicht zu führen, denn {Und Allāh ist in Seiner Angelegenheit überlegen} [Yūsuf: 21] und daher wird Er Seine Diener unterstützen und ihnen sogar über einen Feind den Sieg gewähren, der exponentiell stärker ist als sie. Die Gewinnchancen bedeuten gar nichts, denn {Gewiss, die List des Satans ist schwach} [An-Nisā': 76] und {Wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Aļļāhs Erlaubnis eine große Schar besiegt!} [Al-Baqarah: 249]. Wie viel mehr Garantien brauchen die Gläubigen von Allah, um zu verstehen, dass der Sieg für sie bestimmt ist und alles, was sie tun müssen, loszuziehen und ihn zu suchen ist! Dies war eine Lehre, die die Banī Isrā'īl nicht imstande waren, zu begreifen, denn als Mūsā ('alayhi-s-salām) ihnen befahl, auszurücken und das Land einzufordern, welches Allah für sie bestimmt hatte, benutzten sie die überwältigende Stärke des Feindes als Ausrede, um vom Ğihād auf Allāhs Weg fernzubleiben. {"O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren." Sie sagten: "O Mūsā,

3 Ein Bespiel davon in der heutigen Zeit ist die Weigerung der Kreuzzügler, Bodentruppen in ihrem Krieg gegen die Hiläfah einzusetzen. Somit hat Alläh ihre Gewalt in dieser Hinsicht zurückgehalten und dem Islamischen Staat erlaubt, sich weiterhin auszubreiten, während die Kreuzzügler damit beschäftigt sind, die Abtrünnigen zu verarzten, zu bestechen und zu trainieren, damit diese für sie kämpfen, wobei sich ihre Anstrengungen größtenteils als fruchtlos erweisen.

in ihm ist ein übermächtiges Volk. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir (es) gewiss betreten"} [Al-Mā'idah: 21-22]. Ihre Unfāhigkeit, ihr Vertrauen in ihren Herren zu setzen und den Ğihād auf Seinem Weg zu führen, führte dann zu ihrer Strafe, sodass es ihnen verboten war, das Heilige Land zu betreten und sodass sie über vierzig Jahre umherziehen mussten. {Er (Allāh) sagte: "Gewiss, so soll es ihnen denn für vierzig Jahre verwehrt sein, (während derer) sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler!"} [Al-Mā'idah: 26].

Der Muslim muss sich deshalb in Acht nehmen, Allāhs Befehl, auf Seinem Wege zu kämpfen, zu ignorieren und sich sogar noch mehr davor hüten, fadenscheinige Ausreden zu akzeptieren, die von den defätistischen "Gelehrten" hervorgebracht werden, deren Behauptungen, dass die Ummah zu schwach sei, um den Ğihād zu führen, tagtäglich vom Islamischen Staat Lügen gestraft werden.

Möge Allāh die Muslime zu ihrer Religion zurückführen und sie zurück zum Weg des Ğihād leiten.





## DIE RĀFIDAH Von Ibn Saba' bis zum Dajjāl



#### Die Räfidah und die Juden

Der Tābi'ī ash-Sha'bī (gest. 104 n. H.) sagte: "Ich warne euch vor den Befolgern von abgewichenen Gelüsten. Und die schlimmsten von ihnen sind die Rāfiḍah, da sie die Juden dieser Ummah sind. Einige von ihnen sind Juden, die den Islam vorspielen, damit sie ihre Abweichung verbreiten können, genauso wie Paulus von den Juden das Christentum vorspielte, um seine Abweichung zu verbreiten, in der Hoffnung, dass die Juden siegreich sein würden. Die Rafidah hassen den Islam, genauso wie die Juden das Christentum hassen. Sie haben den Islām nicht aus Sehnsucht nach Allāh oder aus Furcht vor Ihm angenommen, sondern vielmehr aus Gehässigkeit gegenüber den Leuten des Islam und um ihnen Schaden zuzufügen. Ihre Gebete gehen nicht über ihre Ohren hinaus. In der Tat verbrannte sie 'Alī h sogar bei lebendigem Leibe und verbannte sie in andere Länder. Unter ihnen war 'Abdullāh Ibn Saba', ein Jude von den Juden aus Şan'ā', der nach Sābāt verbannt wurde."

Er 🙈 sagte auch: "Das Unheil der Rafidah ist wahrlich gleich dem Unheil der Juden. Die Juden sagen, dass nur eine Person, die von Dāwūd abstammt, sich für das Königtum eignet. Die Räfidah sagen, dass nur eine Person, die von 'Alī abstammt, für die Imāmah geeignet ist. Die Juden sagen, dass es keinen Gihād gibt, bis der Messias erscheint und ein Schwert vom Himmel hinabkommt. Die Räfidah sagen, dass es keinen Ğihād gibt, bis der Mahdī erscheint und ein Rufer aus den Himmeln ruft: ,Folgt ihm!' Die Juden haben die Tawrāh verfälscht. Die Rafidah taten dasselbe, indem sie den Qur'an verfälschten. Die Juden sind nicht wahrhaftig, wenn sie den Gläubigen den Salām geben, vielmehr sagen sie: "Möge Sām auf euch sein." Und Sām bedeutet Tod. Die Rāfiḍah sind genauso. Die Juden betrachten den Besitz aller Menschen als halāl, wie Allāh sie im Qur'ān beschrieb, indem Er sagte: {"Gegen uns kann man der Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen"} [Āl 'Imrān: 75]. Die Rāfiḍah sind genauso, da sie den Besitz von allen Muslimen als halāl betrachten. Die Juden betrachten das Blut aller Muslime als halāl. Die Rāfidah sind genauso. Die Juden betrachten das Betrügen der Leute als halāl. Die Rafidah sind genauso. Die Juden hassen Gibrīl und sagen, dass er ihr Feind unter den Engeln ist. Die Rafidah sind genauso, da einige von ihnen behaupten, dass Gibrīl mit der Offenbarung fälschlicherweise zu Muḥammad 🐞 hinabgestiegen wäre und 'Alī 🦀 übergangen hätte."

Dies ist die Wirklichkeit an der es keinen Zweifel gibt. Die Juden und Rāfidah sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Religion des Rafḍ ("Schiitentum") war nichts anderes als ein Komplott eines Juden – Ibn Saba' –, der den Fußstapfen seines Vorgängers Paulus folgte, der die reine Religion des Messias ('alayhi-s-salām) verdarb und die Christen somit auf der paulinischen Abweichung und Ketzereien des Kreuzes, der Erbsünde, der Menschwerdung Gottes, der Buße, des Herrseins, der Gottessohnschaft und der Gottheit des Messias und Antinomianismus (Verlassen des Gesetzes von Mūsā n) ließ.

#### Wer war Ibn Saba'?

Der Jude Ibn Saba' hasste so wie auch Paulus den Isläm und wünschte sich, die Muslime in die Irre zu führen und ihre Religion durch die Einführung von abgewichenen Auffassungen wie der Gottheit, Herrschaft und Wiederkunft von 'Alī Ibn Abī Tālib h zu verderben. Zur gleichen Zeit bemühte er sich, Zwietracht zwischen die muslimischen Reihen zu säen, indem er gegen den rechtgeleiteten Halīfah 'Utmān h aufstachelte, bis dieser getötet wurde. Der Mord an 'Utmān führte zu dem Tod von weiteren Muslimen und dem letztendlichen Erscheinen der Hawāriğ, die 'Alī h ermordeten, von dem Ibn Saba' einst behauptet hatte, dass er Allāh wäre!

Ibn Taymiyyah asagte über ihn: "Der Erste, der den Rafde einführte, war ein ketzerischer Heuchler namens Abdulläh Ibn Saba'. Er wollte dadurch die Religion der Muslime verderben, so wie Paulus – der Verfasser der Briefe, die von den Christen gelesen werden – die christlichen Häresien einführte, durch die er ihre Religion verdarb. Paulus war ein Jude, der heuchlerisch das Christentum vorspielte mit der Absicht, es zu verderben. Ibn Saba' war ebenfalls ein Jude, der das Gleiche beabsichtige. Er bemühte sich, die Falschheit zu verbreiten, mit dem Ziel, die Religion zu verderben, aber es gelang ihm nicht. Jedoch kam etwas Uneinigkeit und Zwietracht unter den Muslimen zustande; Zwietracht, in der 'Utmän h getötet wurde. Danach ereignete sich die Fitnah" [Mağmū' al-Fatāwā].

Aṭ-Ṭabarī sagte in seinem Tārīḥ: "Ibn Saba' nahm den Islām während der Ḥilāfah von 'Uṭmān an. Er reiste dann durch die Länder der Muslime und versuchte, sie in die Irre zu führen. Er fing mit al-Ḥigāz an, machte weiter mit al-Baṣrah, dann al-Kūfah und dann aš-Šām. Es gelang ihm nicht, sein Komplott unter den Leuten von aš-Šām zu beginnen. Schließlich vertrieben sie ihn. Er ging dann nach Ägypten und rief die Leute auf. Unter dem, was er zu ihnen sagte, war: "Wie seltsam sind Leute, die behaupten, dass 'Isā zurückkehren wird, aber leugnen, dass Muḥammad zurückkehren wird, wo doch Aḷḷāh sagte: {Derjenige, Der dir den Qur'ān verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen} [Al-Qasas: 85].² Demnach geziemt

2 Die Tafsīr-Gelehrten sagen, dass dieser Vers ein Versprechen an den Propheten (şalla-||āhu ʿalayhi wa sallam) war, dass er wieder nach Makkah zurückkehren würde, nachdem sie ihn von dort vertrieben hatten.



<sup>1</sup> Die verschiedenen Aussagen von aš-Šaʻbī wurden von al-Ḥallāl in "As-Sunnah", von al-Lālikāʾī in "Šarḥ Uṣūl al-Iʻtiqād", von Ibn Taymiyyah in "Minhāǧ as-Sunnah" und anderen überliefert.



Muḥammad eine Rückkehr mehr als 'Īsā.' Einige Leute folgten seinem Aufruf und dadurch innovierte er für sie die Auffassung der Wiederkunft. Sie fingen an, darüber zu sprechen. Dann sagte er zu ihnen: "Es gab tausend Propheten und jeder Prophet hatte einen Erben. 'Alī war der Erbe von Muḥammad. Dann fing er an, zu behaupten: ,Muḥammad war der letzte Prophet und 'Alī war der letzte Erbe. Er fing dann an, zu sagen: "Wer kann denn tyrannischer sein als jemand, der das Vermächtnis von Rasulullah g nicht ausführt und sich danach auf den Erben von Rasulullah g stürzte und die Herrschaft der Ummah nahm!' Er sagte dann: ,'Utman nahm die Sache zu unrecht. 'Alī ist der Erbe von Rasuluļļāh (salla-ļļāhu 'alayhi wa sallam). So erhebt euch für diese Sache und fordert sie. Beginnt damit, eure Anführer zu diffamieren. Manifestiert euch darin, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, sodass ihr die Leute für euch gewinnt; und dann ruft sie zu dieser Sache auf.' Er entsandte dann seine Aufrufer und schrieb an die, die in den Ländern verdorben waren, und an die, die ihm schon zuvor geschrieben hatten. Sie riefen im Geheimen zu ihrem Glauben auf. Sie zeigten sich selber als das Gute gebietend und das Schlechte verbietend, sandten Briefe in die verschiedenen Gebiete, Briefe, die die Anführer verunglimpften."

Ibn Saba' starb etwa 40 n. H., nachdem er die Samen des Rafd und Fitnah für die kommenden Generationen verbreitet hatte. Er ist der Begründer des Rafd und wird als Anstifter der Hawāriğ angesehen. Aus diesem Grund erwähnen ihn die Gelehrten, die über die verschiedenen abgewichenen Sekten schrieben, in ihren Diskussionen über die Hawāriğ zusätzlich zu denen über die Rāfiḍah. Die Ḥawāriğ erschienen nicht, außer infolge des Komplottes von Ibn Saba' gegen 'Uṭmān . Ibn Saba's Anhänger würden später mit den Ḥawāriğ in einem fundamentalen Grundsatz ihrer Häresie übereinstimmen, nämlich dem, dass sie wie die Ḥawāriğ den Takfīr auf die meisten Ṣaḥābah, alle gewöhnlichen Muslime und alle Ḥulafā' machten.

#### Die Bedeutung von "Räfidah"

Ibn Saba's Fitnah führte schließlich zu der Formierung der Sekte, die als Rāfiḍah bekannt ist, die eine abgeänderte Form seiner Da wah trägt. Die Sekte, wie alle abgewichenen Sekten, entwickelte sich über die Zeit, innovierte immer mehr Häresien, Kufr und Frevel.

Was den Namen "Rāfiḍah" betrifft, so kommt er von dem Wort "rafaḍa", was ablehnen bedeutet. Sie wurden so genannt, als sie zu Zayd Ibn 'Alī Ibn al-Ḥusayn Ibn 'Alī Ibn Abī Ṭālib (raḥimahu-llāh) (gest.122 n. H.) kamen und ihn baten, seine Bara'ah von Abū Bakr und 'Umar (raḍiya-llāhu 'anhumā) zu erklären im Austausch für ihre Unterstützung. Er lehnte das ab und sagte: "Möge Allāh barmherzig mit ihnen beiden sein." So sagten sie zu ihm: "Dann lehnen wir dich ab." Fortan wurden sie "die Ablehnenden" genannt. Die Gelehrten nannten sie auch so, weil die Rāfiḍah die Imāmah von Abū Bakr, 'Umar und 'Uṭmān ablehnten, die Ṣaḥābah ablehnten, die Sunnah ablehnten und weil sie im Grunde genommen den Qur'ān und die Religion des Islāms ablehnten.

Qur'an und die Religion des Islams ablehnten. Was den Namen "Sī'ah" betrifft, so kommt dieser von der Wurzel "šāya'a", was unterstützen bedeutet, da die Rāfiḍah behaupteten, 'Alī (raḍiya-ḷḷāhu 'anhu) zu unterstützen, indem sie ihn Abū Bakr und 'Umar (raḍiya-ḷḷāhu 'anhu) vorziehen.

Was die Namen "Itnā ašriyyah", was "Zwölfer" bedeutet, und "Imāmiyyah" von der Wurzel "Imām" betrifft, so ist dies aufgrund ihres Glaubens an die Linie von zwölf Imāmen, von denen sie behaupten, dass sie "ma ṣūm" (unfehlbar) seien. Diese zwölf sind 'Alī Ibn Abī Ṭālib und seine zwei Söhne al-Ḥasan und al-Ḥusayn, die alle drei Ṣaḥābah waren (raḍiya-ḷḷāhu 'anhum); dann al-Ḥusayns Sohn 'Alī as-Saǧǧād, sein Sohn Muḥammad al-Baqir und dann sein Sohn Ğa far aṣ-Ṣādiq, die allesamt angesehene Gelehrten und bekannţ für ihre starke Frömmigkeit waren. Nach ihnen kam Ğa fars Sohn Mūsā al-Kāzim, sein

Sohn 'Alī ar-Riḍā, sein Sohn Muḥammad al-Ğawād, sein Sohn 'Alī al-Hādī und dann sein Sohn al-Ḥasan al-ʿAskarī. Sie alle waren für ihre Frömmigkeit bekannt. Niemand von ihnen war jedoch auf dem Rafd, außer laut den Lügengeschichten, die von der Rāfiḍah propagiert werden.

Was ihren zwölften "Imām" angeht, so ist er Muḥammad, der angebliche Sohn von al-Hasan al-'Askarī. Er wird von den Rafidah als "al-Mahdī" bezeichnet. Sie behaupten, dass er 255 n. H. in Samarra' im Irak geboren wurde und dass die Kunde seiner Geburt vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten wurde, aus Furcht, dass er von den Hulafa getötet werden würde. Sie behaupten, dass er, als er fünf Jahre alt war und sein Vater verstarb, der "Imām" seiner Āra wurde und untertauchte, nachdem er in den Keller unter dem Haus seines Vaters ging. Diesen Zeitraum bezeichnen die Rafidah als "Al-Gaybah aş-Şugrā" (die Kleine Okkultation). Während dieser Zeit hatte niemand mit ihrem sogenannten "Imām" Kontakt außer vier "Vertretern" oder "Abgesandten", die seine einzige Verbindung zur Außenwelt waren. Diese "Kleine Okkultation" hielt für etwa 70 Jahre an, bis der letzte sogenannte "Vertreter" 329 n. H. verstarb. Die Rafidah behaupten, dass der letzte Vertreter kurz vor seinem Tod einen Brief vom "Mahdī" erhielt, in dem stand: "Der Tod wird dich in den nächsten sechs Tagen einholen. So sammle deine Stärke. Bestimme niemanden, der dich nach deinem Tod ersetzen wird. Die Große Okkultation wird mit deinem Ableben beginnen. Mein Wiedererscheinen wird nur durch die Erlaubnis Allahs nach einer sehr langen Zeit stattfinden" [Kamāl ad-Dīn - Ibn Bābawayh].

Jedoch berichten aṭ-Tabarī, Ibn Ḥazm und Yaḥyā Ibn Sāʻid, dass al-Ḥasan al-ʿAskarī keine Nachkommen hatte [As-Siyar - ad-Dahabī]. Selbst wenn man behaupten würde, dass seine unmittelbare Familie die Kunde seiner Geburt für 72 Jahre erfolgreich von den Massen verheimlicht hätte, wie konnte er verborgen von der Welt bleiben und für fast 1200 Jahre leben? Wenn es obligatorisch wäre, daran zu glauben, dann wäre es im Qur an und in der Sunnah erwähnt worden. Deshalb gibt es keinen Zweifel darüber, dass ihr "Mahdī" nichts anderes als eine Erfindung von vielen bei den lügenden Rafidah ist, die den Fußstapfen ihrer Batini-Brüder folgen. Viele der Bāṭiniyyah (eine häretische Sekte, die behauptet, dass der Qur'an versteckte Bedeutungen im Gegensatz zu seinen offensichtlichen Worten hätten) glauben auch an einen verborgenen "Imām", der untergetaucht ist und auserwählte "Vertreter" hat, die ihn stellvertreten, zu ihm aufrufen oder mit ihm kommunizieren. Die bekannteste von diesen Sekten ist die Ismā iliyyah (die Siebener), die an die Okkultation von Muḥammad Ibn Ismā il Ibn Ğa far aṣ-Ṣādiq glauben, von dem sie behaupten, dass er von seinem Vater und Großvater verborgen gehalten wurde und wiederkehren wird.

Diese Lehren des extremen Unwissens und der Abweichung bewegten aš-Šaʻbī (raḥimahu-ḷḷāh) dazu, weiter zu sagen: "Ich sah, wie die Rāfiḍah sich an Stämme hielten, die keine Wurzeln haben.³ Wenn ich wollte, dass sie mir als Sklaven ihre Nacken darbieten oder mein Haus mit Gold füllen oder die Pilgerfahrt zu diesem meinem Haus verrichten, wenn ich nur einmal über die Zunge ʿAlīs (raḍiya-ḷḷāhu ʿanhu) lüge, so würden sie

 $3\,$  D.h. sie haben Behauptungen und Methoden, die keine prophetische Grundlage besitzen.

dies tun. Bei Alläh, ich werde niemals über seine Zunge lügen. In der Tat habe ich die Leute der Begierden studiert und habe keine gefunden, die einfältiger sind als die Räfidah. Wenn sie Vögel wären, so wären sie Geier. Und wenn sie Tiere wären, so wären sie Esel." <sup>4</sup>

#### Das Urteil über die Räfidah

Abgesehen von ihrer extremen Unwissenheit und Abirrung sind die Rāfiḍah – sowohl ihre Anführer als auch Laien – Murtaddīn. Amīrul-Mu'minīn Abū 'Umar al-Ḥusaynī al-Baġdādī (raḥimahu-llāh) sagte: "Die Rāfiḍah sind eine Partei des Širks und der Abtrünnigkeit" [Qul Innī 'Alā Bayyinah Min Rabbī].

Šayh Abū Muş'ab az-Zarqāwī (raḥimahu-llāh) sagte: "Die Aussagen der Salaf, die den Takfir auf die Rafidah bekunden, sind bekannt. Imām Aḥmad (raḥimahu-llāh) wurde über jemanden befragt, der Abū Bakr, 'Umar oder 'À'išah verflucht. Er antwortete: ,Ich betrachte ihn nicht als jemanden, der auf dem Islām ist' [As-Sunnah – Al-Hallāl]. Er sagte auch: ,Ich fürchte den Kufr für diejenigen, die – wie die Rāfiḍah – die Ṣaḥābah verfluchen. Wir können sicher sagen, dass derjenige, der die Şaḥābah des Propheten (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) verflucht, die Religion verlassen hat '[As-Sunnah – Al-Ḥallāl]. Er sagte auch: 'Die Rāfidah sind diejenigen, die Bara'ah von den Şaḥābah von Muḥammad (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) erklären, sie verfluchen, sie degradieren und die Anführer der Şaḥābah verfluchen, außer von vieren: 'Alī, 'Ammār, al-Miqdād und Salmān, beleidigen. Die Rāfidah haben rein gar nichts mit dem Islām zu tun' [As-Sunnah]. Al-Buḥārī (raḥimahu-ḷḷāh) sagte: "Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich hinter einem Gahmī oder Rāfiḍī oder hinter einem Juden oder Christen bete. Sie sollen nicht mit dem Salam gegrüßt werden. Ihren Kranken soll kein Krankenbesuch abgestattet werden. Sie sollen nicht geheiratet werden. Ihren Begräbnissen soll nicht beigewohnt werden. Das Fleisch von ihrem Geschlachteten soll nicht gegessen werden [Halq Af al al- Ibad]. Ahmad Ibn Yūnus (raḥimahu-llāh) (gest. 227 n. H.) sagte: "Wenn der Jude ein Schaf schlachten würde und der Räfidī ebenfalls eins schlachten würde, so würde ich von dem Schaf essen, welches der Jude geschlachtet hat und nicht von dem, welches vom Rāfiḍī geschlachtet wurde, da der





Rāfidī ein Murtadd ist' [Aṣ-Ṣārim al-Maslūl – Ibn Taymiyyah]. Ibn Ḥazm (raḥimahu-llāh) sagte: 'Die Rāfiḍah sind nicht von den Muslimen' [Äl-Fiṣal]. Ibn Taymiyyah (raḥimahu-llāh) sagte: 'Wer auch immer behauptet, dass einige Äyāt des Qur'ān gelöscht oder versteckt wurden ... dann gibt es keine Meinungsverschiedenheit beim Takfir auf ihn. Ebenso, wer auch immer behauptet, dass die Şaḥābah nach Rasuluļļāh (şalla-ļļāhu 'alayhi wa sallam) abtrünnig geworden wären außer einigen wenigen, die kein Dutzend übersteigen, oder dass die meisten Fussaq (Großsünder) geworden wären, dann gibt es keinen Zweifel beim Takfir auf ihn, da er ihre Lobpreisungen, die der Qur'an an einigen Stellen vorschrieb, geleugnet hat. Vielmehr ist der Takfir auf denjenigen, wer auch immer den Kufr von so einer Person anzweifelt, obligatorisch. Dies ist deswegen so, weil die Bedeutung dieser Aussage ist, dass die Übermittler des Qur'ans und der Sunnah Kuffår oder Fussåq waren. Es bedeutet auch, dass diejenigen, die mit dem Vers {Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist} [Al 'Imrān: 110] gemeint sind, deren beste Generation die erste war, größtenteils Kuffar und Fussaq waren. Es bedeutet auch, dass diese Ummah die schlechteste der Nationen ist und dass die Vorgänger dieser Ummah die schlechtesten ihrer Leute waren! Der Kufr von so einer Person ist zwangsläufig von der Religion des Islām bekannt' [Aṣ-Ṣārim al-Maslūl]. As-Sam'ānī sagte: ,Die Ummah hat einen Iğmā' beim Takfir auf die Imāmiyyah, weil sie glauben, dass die Ṣaḥābah abgeirrt wären und weil sie den Iğmā' der Şaḥābah leugnen und ihnen Dinge zuschreiben, die ihnen nicht zustehen' [Al-Anṣāb]'" [Aus "Hal Atāka Ḥadīt ar-Rāfiḍah 1" in abgekürzter Form].

Šayh az-Zarqāwī (raḥimahu-llāh) sagte auch: "Die Imāme der Salaf machten Takfir auf die Rāfiḍah und stellten ihre Wirklichkeit bloß ... Imām Mālik (raḥimahu-llāh) sagte: "Derjenige, der die Ṣaḥābah von Rasulullāh (ṣalla-llāhu alayhi wa sallam) verflucht, hat keinen Anteil am Islām [As-Sunnah – Al-Hallāl]. Mālik kommentierte auch den folgenden Vers: {Ünd ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. (Dies,) damit Er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse} [Al-Fatḥ: 29], indem er sagte: "Somit ist jeder, der über die Ṣaḥābah zornig wird, ein Kāfir."

Imām aš-Šafiʿī folgte ihm in dieser Schlussfolgerung" [Ilā Ummatī al-Ġāliyah].

#### Die Kufr-Lehren und -Taten der Räfidah

Die Gründe, auf die Rāfiḍah Takfir zu machen, sind etliche, von denen die wichtigsten die folgenden sind:

1) Sie sind die Sekte, die unter den abgewichenen Sekten am bekanntesten für die Grabesanbetung ist. Vieles von der Grabesanbetung, das in die Taschen der "Ahl-us-Sunnah" eingedrungen ist, stammt von dem Rafd und den Rāfiḍah. Ibn Taymiyyah (raḥimahu-ḷḷāh) sagte: "Die Ersten, die diese Aḥādīt über das Herumreisen, um die Heiligengräber zu besuchen, erfanden, waren die Leute der abgewichenen Häresien, wie die Rāfiḍah und ihresgleichen" [Maǧmūʿ al-Fatāwā].

Die Rāfiḍah werfen sich nun vor Gräbern nieder und umrunden sie. Sie flehen die Begrabenen an und ersuchen Fürsprache von ihnen. Ihre Herzen sind ihnen stärker zugeneigt als Allāh! Diese Širk-Abtrünnigkeit ist etwas, dessen sich alle – seien es ihre Anführer oder ihre Laien – schuldig machen. Wenn dies ihr einziger Kufr wäre, wäre es mehr als genug, um sie alle zu Abtrünnigen zu erklären.

Die R\(\bar{a}\)fiqah machen den Takfir auf den Gro\(\beta\)teil der Şaḥābah, hassen sie und verfluchen sie. Muḥammad Ibn Abd-il-Wahhāb (raḥimahu-llāh) sagte: "Die Qur'ān-Verse über die Tugenden der Şaḥābah sind zahlreich und die Aḥādīţ darüber, die explizit ihre Rechtschaffenheit erwähnen, sind gänzlich mutawātir. Folglich, wer auch immer glaubt, dass die Ṣaḥābah oder ein Großteil von ihnen zu Fāsiqīn oder Murtaddīn wurden, oder an das Recht oder die Zulässigkeit glaubt, sie zu beleidigen, hat somit Kufr an Allah und Seinen Gesandten begangen und die Tugenden der Şaḥābah, die Allāh und Sein Gesandter kundtaten, verleugnet" [Ar-Radd 'Alar-Rāfiḍah]. Er sagte auch: "Dies ist die Zerstörung der fundamentalen Basis der Religion, denn ihre Basis ist der Qur'an und der Hadīt. Wenn angenommen werden würde, dass diejenigen, die vom Propheten (şalla-llāhu 'alayhi wa sallam) lernten, alle außer wenigen, deren Anzahl gering ist, abtrünnig geworden sind, dann würden die Menschen den Qur'an und den Ḥadīt anzweifeln. Und wir suchen Zuflucht vor einem Glauben, der den Kollaps der Religion befiehlt" [Ar-Radd 'Alar-Rāfidah].





Aus diesem Grund sind die meisten der Rāfiḍah – außer denjenigen, die die Taqiyyah praktizieren (ihren Kufr bedecken) – der Ansicht, dass Āyāt des Qur'ān von den Ṣaḥābah weggelassen, verändert und erfunden wurden und dass somit der Qur'ān der Ahl-us-Sunnah nicht richtig oder unvollständig sei!

3) Zusätzlich zu ihrer häretischen Haltung zum Großteil der Şaḥābah haben die Rāfiḍah ihren Hass und Takfir auf die besten und berühmtesten Ṣaḥābah, einschließlich Abū Bakr, 'Umar und 'Utmān, hervorgehoben. Sie taten das Gleiche mit den Frauen des Propheten (ṣalla-ḷḷāhu 'alayhi wa sallam), insbesondere 'Ā'išah, der Tochter von Abū Bakr, und Ḥafṣah, der Tochter von 'Umar (raḍi-ya-ḷḷāhu 'anhu). Kann jemand behaupten, ein Senfkorn Glauben zu haben, während er die Frauen des Propheten (ṣalla-ḷḷāhu 'alayhi wa sallam) und die besten seiner Gefährten hasst!

Al-Awzāʿī (raḥimahu-llāh) (gest. 157 n. H.) sagte: "Wer auch immer Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (raḍiya-llāhu ʿanhu) verflucht, ist abtrünnig geworden" [Al-Ibānah aṣ-Ṣuġrā — Ibn Baṭṭah]. Al-Firyābī (raḥimahu-llāh) (gest. 212 n. H.) wurde über jemanden gefragt, der Abū Bakr verflucht. Er antwortete: "Er ist ein Kāfir" [As-Sunnah — al-Ḥallāl].

4) Die Rāfiḍah verunglimpfen ʿĀ'išah (radiya-llāhu ʿanhā) und ihre Keuschheit und dadurch die Ehre des Propheten (ṣalla-llāhu ʿalayhi wa sallam), wobei sie klar den Qur'ān ablehnen, da Allāh (ʿazza wa ğall) die Verse 11 bis 26 von Sūrat-un-Nūr offenbarte, die ʿĀ'išahs Unschuld verkünden. Und wer auch immer einen Buchstaben des Qur'ān verleugnet, ist ein Kāfir. Wie viel mehr ist es dann der Fall, wenn er Dutzende Verse des Qur'ān leugnet!

Ibn Katīr kommentierte in seinem Tafsīr: "Die Gelehrten (raḥimahumu-ḷḷāh) haben Iğmāʿ darüber, dass wer auch immer nach der Offenbarung dieser Verse und was in ihnen erwähnt wurde, ʿĀʾišah verflucht und sie [der Untreue] bezichtigt, ein Kāfir ist, weil er den Qurʾān ablehnt."

5) Die Rāfiḍah haben eine fanatische Liebe zu den "zwölf" Imāmen, wobei sie einige von ihnen fast allen Propheten (alayhimu-s-salām) vorziehen und ihnen sogar Eigenschaften von Allāhs Herrschaft zuschreiben! Sie behaupten, dass diese Imāme Kontrolle über die Atome dieses Universums hätten, das Verborgene kennen würden, den Qur'ān annullieren könnten und den absoluten Gehorsam verdienen würden.

Muḥammad Ibn 'Abd-il-Wahhāb (raḥimahu-ḷḷāh) kommentierte, nachdem er verschiedene Aussagen der Rāfiḍah zitierte, die ihren Kufr zeigen: "Wer auch immer behauptet, dass Nichtpropheten besser als Propheten oder ihnen gleich seien, der begeht Kufr. Mehr als ein Gelehrter hat den Įğmā' darüber berichtet [dass es Kufr ist]" [Ar-Radd 'Alar-Rāfiḍah].

Die verschiedenen Formen des Kufr, die die Rāfiḍah hegen und praktizieren, sind zahlreich, besonders da sie mit jedem vergehenden Tag neue Abweichungen erfinden, während sie gleichzeitig den Islām bekriegen und die Kreuzzügler und Abtrünnigen gegen die Muslime unterstützen.

# Die Räfidah laut den Ğihād-Behauptern

Jedoch versuchen die verschiedenen Gihād-Behaupter, die Rāfidah als eine Sekte von unwissenden "Muslimen" darzustellen. Diese Behaupter bauen auf zwei Haupt-Subuhāt, um ihre Behauptung zu rechtfertigen.

1) Die Behauptung, dass die Rāfidah aufgrund von Unwissenheit entschuldigt seien: Die Gihād-Behaupter benutzen dieses Argument als Schutzschild, um dadurch die

nutzen dieses Argument als Schutzschild, um dadurch die Räfidah vor dem Takfir und dem Krieg der Muwaḥḥidīn zu schützen. Wenn die Muǧāhidīn Rāfidī-Wohnviertel im Irak mit massiven Autobomben in die Luft jagen, heulen die Ğihād-Behaupter auf: "Ihr tötet unwissende und unschuldige Muslime! Ihr solltet Da wah mit ihnen machen und sie nicht töten! Unser Krieg ist nur gegen Amerika!"

Diesem Zweifel wurde schon oft geantwortet. Kurz gesagt, wenn ein Isläm-Behauptender etwas oder jemanden neben Alläh anbetet, Alläh verspottet oder die Unterwer-fung zu Ihm vollständig verlässt, dann kann er nicht als Muslim angesehen werden. Der Isläm ist Aufrichtigkeit gegenüber Allāh und Unterwerfung zu Ihm. Sein Bekenntnis gibt an, dass es niemanden gibt, dem die Anbetung und der Gehorsam gebühren, außer Allāh. Eine seiner Voraussetzungen ist Wissen; und einer seiner Auslöscher ist, sich von dem Lernen der grundlegendsten Fundamente des Islām abzuwenden. Im Gegensatz zu der Ansicht der Murği'ah und ihrer Brüder von den Gihad-Behauptern ist der Islam keine oberflächliche Behauptung, die keine Wirklichkeit trägt. Wenn es so wäre, dann wären die meisten Konflikte zwischen den Muslimen und den Kuffar gelöst worden, ohne dass Krieg notwendig gewesen wäre. Aber es ist diese Tatsache – dass der Glaube Wort und Tat ist –, die die Kuffar am meisten ärgert. Sie wünschen sich, dass die Muslime, genauso wie sie die meisten Taten, die ihnen von ihrer verfälschten Tawrah und dem Ingil vorgeschrieben wurden, verlassen haben, während sie am Namen des "Christentums" festhalten, das Gleiche tun würden. {Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr (alle) gleich seiet} [An-Nisā': 89]. 5

Ibn Abī Butayn (raḥimahu-llāh) (gest. 1282 n. H.) kritisierte diejenigen, die Leute wie die Rāfiḍī-Laien entschuldigen, indem er sagte: "Wenn eine Person über die Rāfiḍah

<sup>5</sup> Sowohl der Irg̃a' im Allgemeinen als auch dieses übertriebene Verständnis, dass die Unwissenheit ein Entschuldigungsgrund ist, wurde in verschiedenen Artikeln von Dābiq widerlegt. Siehe Ausgabe 8, "Irg̃a' – die Gefährlichste Bid'ah", Ausgabe 7, "Der Islām Ist die Religion des Schwertes", Ausgabe 6, "Die Qa'idah von Az-Zawāhirī ... und die Abwesende Jemenitische Weisheit" und Ausgabe 10, "Das Gesetz Aļļāhs oder Menschengemachte Gesetze".

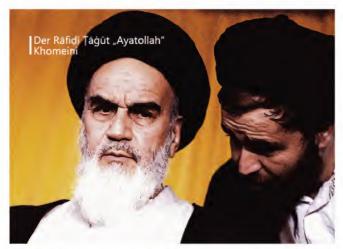

des Zeitalters sagen würde, dass sie aufgrund ihrer Unwissenheitentschuldigt sind, was das Verfluchen von Abū Bakr, 'Umar und 'Ā'išah angeht, weil die Rāfiḍah unwissende blinde Anhänger sind, so würden ihn sowohl die Gelehrten als auch die Laien verurteilen!" [Ad-Durar as-Saniyyah].

Dies ist über ein Jahrhundert her und betrifft das Verfluchen der großen Şaḥābah. Wie viel mehr Verurteilung verdient derjenige, der die Rāfiḍah bezüglich des großen Sirks entschuldigt!

2) Die Behauptung, dass einige Gelehrten nicht auf alle Rāfiḍah den Takfir machten: Diese Behauptung ist eine Verdrehung einer von zwei Angelegenheiten. Erstens: Sie beziehen sich auf die Gelehrten, die nicht den Takfir auf alle "Šī ah" machten, was eine Bezeichnung ist, die viel allgemeiner als die der Rāfiḍah ist, da sie diejenigen einschließt, die 'Alī Abū Bakr und 'Umar vorzogen, während sie dennoch die Ḥilāfah von Abū Bakr und 'Umar und ihren Gefährtenstatus anerkannten. Dies ist ein ausgestorbenes Phänomen, welches nur in Geschichtsbüchern existiert, die die Ahl-ul-Bida' beschreiben. Was die gegenwärtigen Zaydiyyah angeht, so wurden sie von der iranischen Propaganda "rāfiḍisiert", was sie zu einer Sekte macht, die mit dem Verfluchen der Ṣaḥābah beschäftigt ist, nachdem sie schon die Rāfiḍah in der Grabesanbetung imitiert haben.

Zweitens: Sie beziehen sich auf einige Gelehrten, die nicht den Takfir auf alle und jeden einzelnen der Rafidah gemacht haben. Jedoch sollten ihre Fatāwā im Kontext der Geschichte verstanden werden, da die Anführer der Rāfidah für Jahrhunderte die Taqiyyah praktizierten, während sie unter der Herrschaft der Muslime lebten, viele Aspekte ihrer Religion vor den Sunnī-Gelehrten, der Offentlichkeit und sogar ihren eigenen Laien versteckten, bis zum Aufstieg des Şafawī-Staates unter der Führung von Ismā'īl aṣ-Ṣafawī im zehnten Jahrhundert nach der Hiğrah. Danach verkündeten sie offenkundig ihren Bāṭinī-Glauben des Kufrs und manifestierten schamlos, was er ihnen an großem Sirk vorschrieb, und luden öffentlich ihre begeisterten Horden zu einer Religion des unverhohlenen Kufrs ein, was keinen Rāfiḍī-Laien von der Abtrünnigkeit unschuldig ließ. Es war während dieser "Wiederbelebung", dass Muḥammad Bāqir al-Mağlisī als führender religiöser Funktionär des Şafawī-Staates hervorkam. Er schrieb einige einflussreiche Bücher und verbreitete "wiederbeleberische" Propaganda, die eine bleibende Auswirkung auf dem Rafd und den Rafidah hinterließ. 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn 'Abd-il-Wahhāb (raḥima-hu-llāh) sagte, nachdem er die Fatwā von Ibn Taymiyyah erwähnte, in der er Takfīr auf die Rāfiḍah machte, die auf den Großteil der Ṣaḥābah Takfīr machen: "Das war das Urteil über sie von Änfang an. Was ihre späteren Generationen und die jetzigen angeht, so haben sie zu ihrem Rafd großen Sirk hinzugefügt. Sie praktizieren diesen Sirk an Grabesstätten zu einem Ausmaß, das nicht einmal die Araber, zu dem der Prophet (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) gesandt wurde, erreichten [Ad-Durar as-Saniyyah].

Muḥammad Ibn ʿAbd-il-Laṭīf Āl aš-Šayḥ (raḥimahu-llāh) sagte ebenfalls, nachdem er die Fatwā von Ibn Taymiyyah erwähnte: "Das war das Urteil über sie von Anfang an. Was die jetzige Situation angeht, so ist ihr Zustand viel schlimmer, da sie zu dieser Abweichung ihre Anbetung der Awliyā' und der Rechtschaffenen von Ahl-ul-Bayt hinzugefügt haben, in dem Glauben, dass die Ahl-ul-Bayt ihnen nutzen und schaden könnten, sodass sie sie sowohl in Zeiten der Erschwernis als auch der Erleichterung anrufen. Sie glauben, dass dies eine Tat ist, die sie Allāh näher bringt, und eine Religion, an die sie sich halten müssen. So wer auch immer nach so etwas an dem Takfir auf sie zweifelt, der ist unwissend darüber, womit die Gesandten kamen und womit die Bücher offenbart wurden. Er muss daher seine Religion überprüfen, bevor der Zeitpunkt seines Begräbnisses kommt" [Ad-Durar as-Saniyyah].

Šayḥ Ḥamd al-Ḥumaydī (raḥimahu-llāh) — einer der Gelehrten, die vor Kurzem von Āl Salūl getötet wurden und den Treueschwur an den Islamischen Staat leisteten — kommentierte Ibn 'Abd-il-Laṭīfs Worte, indem er sagte: "Dies war in seiner Ära, wie wäre es also, wenn er diese Ära und die Manifestation ihres Širks in Makkah und al-Madīnah und in dem Friedhof al-Baqī' und woanders sehen würde?" Er kommentierte später: "Somit sind ihre Männer, Frauen, Laien und Gelehrten dadurch Kuffār" [Aqwāl Ahl-il-Islām Fil-Ḥukm 'Alar-Rāfiḍah]. 6

Šayḥ az-Zarqāwī (raḥimahu-llāh) antwortete in ähnlicher Weise auf al-Maqdisīs Kritik an den Operationen gegen die Rāfiḍah [Bayān wa Tawḍīḥ Limā Aṭārahu-l-Maqdisī].

Ausgewählte Wörter von einigen Gelehrten zu verdrehen, um zu behaupten, dass die Rāfiḍah "Muslime" seien, ist genauso wie das Heranziehen der Aussagen der Salaf über die Şūfis ihrer Zeit – jene frühen Şūfis, deren Fehler auf übertriebenen Zuhd und Waswās beschränkt waren – und das falsche Anwenden dieser Aussagen auf die grabanbetenden Gahmī-Şūfis der späteren Ären, um dadurch zu behaupten, dass genauso wie die frühen Şūfis irregegangene Muslime waren, die späteren Mušrik-Şūfis auch irregegangene "Muslime" seien! Allāhs Zuflucht wird gesucht vor solch einer Verdrehung der Wahrheit.

<sup>6</sup> In seinem Beitrag zitiert er (raḥimahu-llāh) etliche Gelehrten der Salaf mit ihrem Takfīr auf die Rāfiḍah. Diejenigen, die nicht woanders in diesem Artikel erwähnt werden, umfassen: 'Abdullāh Ibn al-Ḥasan Ibn al-Ḥasan 'Alī Ibn Abī Ṭālib (gest. 145 n. H.), 'Abdullāh Ibn Muş ab Ibn Ṭābit Ibn 'Abdullāh Ibn az-Zubayr (gest. 184 n. H.), 'Abd-ur-Raḥmān Ibn Mahdī (gest. 198 n. H.), 'Abd-ur-Razzāq aṣ-Ṣan ʿānī (gest. 211 n. H.), al-Qāsim Ibn Salām (gest. 224 n. H.), Bišr Ibn al-Ḥāriṭ (gest. 227 n. H.), Abū Zur ʿah ar-Rāzī (gest. 264 n. H.) und Abū Ḥātim ar-Rāzī (gest. 277 n. H.). Möge Allāh mit ihnen allen barmherzig sein.

# Verdrehungen der Ğihād-Behaupter

Az-Zawāhirī sagte: "Wir betrachten die Zwölfer-Šī ah als eine der Mubtadi -Sekten, die eine Bid ah im Glauben eingeführt haben, die den Punkt erreicht hat, Abū Bakr, 'Umar, die Mütter der Gläubigen und den Großteil der Şaḥābah und der Tabi în zu verfluchen. Sie betrachten sie als Kuffār, sie verfluchen sie offen und betrachten den Qur an als verfälscht ... und sie haben andere innovierte Glaubensvorstellungen, wie die Behauptung der Unfehlbarkeit der zwölf Imāme, und dass diese Imāme eine Stufe erreicht hätten, die weder ein Prophet noch ein Engel erreicht hat ... Was diejenigen angeht, die unwissend sind und an diese falschen Glaubenslehren glauben aufgrund von Aḥādīt, die sie für authentisch hielten, während die Wahrheit sie nicht erreicht hat oder weil sie unwissende Laien sind, so sind sie aufgrund ihrer Unwissenheit entschuldigt" [Mawqifunā Min Īrān].

Er sagte auch in seinem schändlichen Brief, in welchem er Šayh az-Zarqāwī (raḥimahu-llāh) tadelte: "Wenn das Angreifen von einigen der Anführer der Šī'ah notwendig ist [wie du behauptest], warum greifst du dann die Laien der Šī'ah an? Führt dies nicht dazu, dass ihre falschen Glaubensvorstellungen sich tiefer in ihren Herzen verwurzeln, wohingegen wir verpflichtet sind, zu ihnen mit Da wah zu sprechen und klarzulegen und ihnen die Wahrheit zu überbringen, sodass sie zu ihr geführt werden mögen? Werden die Muğāhidīn jemals in der Lage sein, alle Šī'ah des Irak zu töten? Hat in der Geschichte jemals ein Islamischer Staat versucht, das zu tun? Warum werden die Laien der Šī'ah getötet, obwohl sie aufgrund ihrer Unwissenheit entschuldigt sind? Und was hätten wir angeblich verloren, wenn wir die Šī'ah nicht ins Visier nehmen würden? ... Und vergessen unsere Brüder, dass sowohl wir als auch der Iran einander brauchen, indem wir uns gegenseitig nicht schaden in dieser Ära, wo uns Amerika beide zum Ziel nimmt?"

Er sagte in einem anderen Brief, welcher das Abzielen auf Rāfidī-Tempel, Märkte und Viertel tadelte, dass er glaubt, dass "diese Taten unantastbares Blut vergießen, da das Blut der Frauen, Kinder und des Gemeinvolkes der Šī ah – außer das ihrer Kämpfern – unantastbar ist, weil sie aufgrund von Unwissenheit entschuldigt sind." Er fährt dann fort, indem er höhnisch sagt: "Willst du alle Šī ah des Irak töten? Danach weitermachen mit der Ermordung aller Šī ah des Arabischen Golfes und der Halbinsel? Dann die Šī ah des Iran, Šām und des Restes der Welt?!"

Er sagte auch: "[Die Muğāhidīn] dürfen die abgewichenen Sekten wie die Rāfiḍah, die Isma iliyyah, die Qādiyāniyyah und die abgewichenen Şūfīs nicht bekämpfen, solange diese Sekten nicht Ahl-us-Sunnah bekämpfen. Wenn sie die Ahl-us-Sunnah bekämpfen, dann sollte die Reaktion auf die Kämpfer dieser Sekten beschränkt sein, während wir zur selben Zeit klarstellen, dass wir uns nur verteidigen. Wir müssen es vermeiden, ihre Nichtkämpfer, ihre Familien, ihre Häuser, ihre Gebetsplätze, ihre Feste und ihre religiösen Versammlungen zu treffen ... Was die Gebiete angeht, die unter die Kontrolle und Herrschaft der Muğāhidīn fallen, dann sollten diese Sekten nach der Da wah mit Weisheit behandelt werden, indem man das Bewusstsein fördert, Šubuhāt aufdeckt und das Gute gebietet und das Schlechte verbietet auf

eine Art und Weise, die nicht zu einem größeren Schaden führt, wie dem, dass die Muğāhidīn aus diesen Regionen vertrieben werden oder die Massen gegen sie revoltieren oder eine Fitnah angezettelt wird, die die Feinde der Muğāhidīn ausnutzen werden, um diese Gebiete zu besetzen" [Allgemeine Richtlinien für Ğihād-Handlungen].

Az-Zawāhirīs Richtlinien gegenüber den Rāfiḍah basieren deutlich auf seinem abgewichenen Glauben, dass sie "Muslime" seien. Was seine Behauptung angeht, dass kein Islamischer Staat in der Geschichte jemals versucht hätte, die Rāfiḍah zu vernichten, so beruht diese auf seiner Unwissenheit. Die Zwölfer-Rāfiḍah existierten in der Zeit der Rāšidī, Umawī und 'Abbāsī Ḥulafā' nicht in der Form, wie sie heute existieren, da die Sekte eine Minderheit war, die Taqiyyah ausübte, die weder die politische Macht noch die militärische Stärke hatte, um ihren offenkundigen Kufr und Širk zu manifestieren und zu propagieren; ein Zustand, der sich durch den Beginn des Ṣafawī-Staates vor vierhundert Jahren änderte.

Was die nationalistischen Tālibān angeht, so sind sie der Qā idah von Zawāhirī ähnlich, da sie die Rāfiḍah als ihre Brüder betrachten und öffentlich diejenigen anprangern, die die Rāfiḍah ins Visier nehmen.

'Abdullāh al-Wazīr, der offizielle Korrespondent des Medienausschusses der nationalistischen Ṭālibān sagte: "Die Šī'ah sind Muslime ... Jeder, der sagt, dass es keinen Gott gibt außer Allāh und dass Muḥammad der Gesandte Allāhs ist, ist ein Muslim. Die Sekten sind viele und Allāh wird am Jüngsten Tag zwischen ihnen richten."



Die nationalistischen Tālibān prahlten auch mit ihren Treffen mit den Rāfiḍī-Beamten des Iran, indem sie sagten: "Kürzlich besuchte eine hochrangige Delegation, die von Muḥammad Tayyib Aġa, dem Präsidenten des politischen Büros des Islamischen Emirates, angeführt wurde, den benachbarten Staat Iran. Während des Besuches erörterte die Delegation mit den iranischen Beamten die gegenwärtige Situation in Afghanistan, der Region und der muslimischen Welt und den Zustand der afghanischen Flüchtlinge im Iran. Es sollte angemerkt werden, dass dieser Besuch Teil von vielen üblichen Besuchen war, die die Delegation des Islamischen Emirates in viele verschiedene Länder der Welt macht, um bilaterale Themen zu

erörtern sowie um Beziehungen aufzubauen, auszuweiten und zu stärken" [Stellungnahme des Offiziellen Sprechers des Emirates über eine Hochrangige Delegation, die in den Iran Entsandt Wurde].

Die nationalistischen Tālibān verteidigten auch den Rāfiḍī-Staat Iran – sowohl seine Regierung als auch seine Öffentlichkeit –, indem sie sagten: "Das Islamische Emirat von Afghanistan denunziert die neuen Strafen des Sicherheitsrates gegen die Islamische Republik Iran und den Tadel gegen dieses Land und sein Volk. Das Emirat betrachtet diese Erlässe als ungültig. Das Islamische Emirat betrachtet, im Einklang mit seiner Mitleidshaltung gegenüber Nationen, die letzten und vorangehenden wirtschaftlichen Drohungen des Sicherheitsrates als eine große Übertretung und Unterdrückung der Rechte des Irans und seines Volkes. In dieser Hinsicht sagen wir, dass die schädlichen Auswirkungen und negativen Konsequenzen dieser Warnungen direkt auf die Öffentlichkeit des Irans fallen. So fordern wir, dass alle Angelegenheiten gelöst und alle Probleme durch Besprechungen und Verständnis beseitigt werden" [Stellungnahme des Politischen Ausschusses des Emirates über Einige Ereignisse, die Afghanistan und die Welt Betreffen]. Die nationalistischen Taliban verurteilten auch Angriffe gegen ihre Rāfiḍī-Brüder, indem sie sagten: "Zwei Explosionen ereigneten sich auf unbekannte Weise am 'Āsūrā'-Tag, dem 10. Muḥarram dieses Jahres 1433 n. H. in Kabul und Mazar-i-Šarif, was dazu führte, dass eine Anzahl von unseren verfolgten, unbewaffneten Staatsbürgern in ihrem eigenen Blut getränkt wurden und dass ihre Familien sich zu Trauer- und Klageversammlungen hinsetzen mussten. Von Anfang an verurteilte und rügte das Islamische Emirat diese zwei Zwischenfälle auf schwerste und heftigste Weise. Am 15.01.1437 n. H. hielt die Haupt-Šūrā-Versammlung diesbezüglich eine Krisensitzung. Umfangreiche Diskussionen über diese zwei Zwischenfälle wurden in der Sitzung geführt. Die Beamten sind der Ansicht, dass dieser Akt ein Verschwörungskomplott des besiegten Feindes ist. Es wurde beschlossen, dass unsere achtsame Nation auf vernünftige Weise wachsam für solche Taten und Handlungen des Feindes sein muss und niemandem erlauben darf, Hass, Feindseligkeit und Uneinigkeit in unserer vereinten Nation zu entfachen, sei es basierend auf Sekten, Stämmen, Sprachen oder Gebieten, um zu verhindern, dass sie ihre finsteren und verachtenswerten Ziele erreichen. Die Šūrā-Versammlung forderte auch, dass alle politischen und konfessionellen Parteien im Land den Interessen des Volkes und der Nation während solcher Krisen Priorität über ihre spezifischen und parteiischen Interessen geben. Sie sollten keine Stellungnahmen machen, die dazu gedacht sind, ihren politischen

"Während der Versammlung wurde auch hervorge-hoben, dass der Feind in kritischen Momenten wie diesen entsprechend seiner abscheulichen Gewohnheit, Zwischenfälle wie den traurigen Tag des 'Āšūrā' auszunutzen, vor seinem bevorstehenden Rückzug seine Hand ausstrecken wird. Er trachtet danach, die Samen der Heuchelei und der Spaltung zwischen die vereinte afghanische Nation zu pflanzen, um ihre Einigkeit zu brechen. Dies ist so, weil es dem Feind misslungen ist, all seine Pläne und Verschwörungen zu erfüllen, so will er dieses Ereignis als ein Bajonett benutzen, durch welches

Zielen zu dienen und dadurch der Einheit unserer Na-

tion auf eine Art und Weise schaden, die nur mehr Öl ins

Feuer gießen wird, welches der Feind angezündet hat.



er sich an unserer unterdrückten und armen Nation für all seine Niederlagen rächen will. Aber unsere wachsame und vereinte Nation wird die Geduld nicht verlieren. Sie wird nicht leichtsinnig sein. Sie wird niemals auf derartige Pläne des Feindes reinfallen. Dieser Plan von ihnen wird scheitern, genauso wie all ihre anderen Pläne und Verschwörungen. Am Ende der Versammlung, nachdem diese zwei Zwischenfälle von allen Gesichtspunkten besprochen wurden, wurde die folgende Stellungnahme veröffentlicht, die die folgenden Punkte enthält.

- "1) Das Islamische Emirat spricht allen Familie, die von diesen zwei Zwischenfällen heimgesucht und durch sie betrübt wurden, sein Beileid aus. Es verurteilt auch alle Zwischenfälle wie diese.
- 2) Das Islamische Emirat betrachtet diese Zwischenfälle als Taten und Pläne der Besetzung und der Feinde Afghanistans. Es ruft alle Staatsbürger dazu auf, ihre islamische und dann ihre nationale Verpflichtung zu erfüllen und miteinander zu kooperieren, um ähnlichen Zwischenfällen vorzubeugen, denn die Taten des Feindes sind, wie auch dieser Zwischenfall, gegen alle Staatsbürger und schaden unserem mütterlichen Afghanistan.
- 3) Das Islamische Emirat fordert, dass insbesondere alle Gelehrten und berühmte Persönlichkeiten unter den Sī`ah in Afghanistan vollkommen wachsam sind, nach dem, was sich gegen sie ereignete und ihren Leute die Tatsache verdeutlichen, dass die Wirklichkeit keineswegs eine Feindseligkeit zwischen Ahl-us-Sunnah und den Šīʻah ist. Sie sollten den unverantwortlichen Stellungnahmen von einigen heimischen Agenten des Feindes keine Beachtung schenken, die diesem Zwischenfall ein Bild der konfessionellen und heimischen Zwietracht geben wollen. Diese Agenten tun dies, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen und ihre Herren zufriedenzustellen.
- 4) Das Islamische Emirat weist all seine Muğāhidīn an, ihre Pflicht zu erfüllen und ihre Aufgaben auszuführen, die ihnen erteilt wurden, indem sie sich sehr darauf konzentrieren, die Wiederholung solcher grässlicher Tat-en zu verhindern" [Bericht über die Krisensitzung der Haupt-Sura-Versammlung des Emirates und die Stellungnahme, die über die Zwei Angriffe am 'Āšūrā'-Tag in Kabul und Mazar-i-Šarif Veröffentlicht wurde]. <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Az-Zawāhirī sowie auch die Ṭālibān-Führung haben viel mehr Aussagen zur Verteidigung der Rāfiḍah. Siehe zum Beispiel Dābiq, Ausgabe 6, "Die Qā idah

Sie sprechen den Rāfiḍah ihr Beileid aus und erklären ihre Bereitschaft, mit ihnen gegen die Muğāhidīn zu kooperieren!

### Der Zargāwī-Manhağ hinsichtlich der Rāfidah

Es wird das Beste sein, wenn man die Abweichung von az-Zawāhirī und den nationalistischen Ṭālibān dem Plan von Šayḫ az-Zarqāwī, den Irak von den Rāfiḍah zu reinigen, gegenüberstellt.

Šayh Abū Musʻab (raḥimahu-llāh) sagte in seinem berühmten Brief an Šayh Usāmah Ibn Lādin (raḥimahu-llāh): "Die Rāfidah sind das unüberwindbare Hindernis, die lauernde Schlange, der Skorpion der Täuschung und der Heimtücke, der schleichende Feind, das tödliche Gift. Wir führen hier einen Krieg auf zwei Ebenen. Der erste Krieg ist ein offener und bloßgelegter gegen einen aggressiven Feind und klaren Kufr. Der zweite Krieg ist ein schwieriger und heftiger mit einem hinterhältigen Feind, der sich kleidet wie ein Freund, Zustimmung zeigt und zur Einigkeit aufruft, während er Böses versteckt und Tag und Nacht Pläne schmiedet, nachdem er das Vermächtnis aller Bāṭinī-Sekten, die im Laufe der Geschichte erschienen sind, übernommen hat, was eine Narbe auf seinem Gesicht hinterließ, die nicht von den Tagen beseitigt werden können. Der genaue Beobachter und weise Hinterfragende wird einsehen, dass das Schiitentum die unmittelbare Gefahr und die wirkliche Herausforderung ist. {Sie sind die (wahren) Feinde; so sieh dich vor ihnen vor. Allāh bekämpfe sie! Wie sie sich (doch) abwendig machen lassen!} [Al-Munāfiqūn: 4]. Die Botschaft der Geschichte wird durch das Zeugnis der gegenwärtigen Ereignisse bestätigt, die die Welt informieren, dass das Schiitentum eine Religion ist, die nicht mit dem Islam übereinstimmt, außer auf die Weise, wie sich die Juden mit den Christen unter der Bezeichnung "Leute der Schrift" sammeln. Das Schiitentum enthält alles vom unverhohlenen Sirk zur Grabesanbetung, zur Gräberumrundung, zum Takfir auf die Şaḥābah, zum Verfluchen der Mütter der Gläubigen und der Besten der Ummah, bis zu der Behauptung, dass der Qur'ān verfälscht sei – eine logische Folge der Diffamierung seiner Träger – zusätzlich zur Behauptung der Unfehlbarkeit der Imāme, und dass der Glaube an sie und die Bestätigung dessen, dass sie Offenbarungen empfangen, eine Glaubensgrundlage darstellen würden sowie auch anderen Arten des Kufrs und Manifestationen der Zandaqah, wovon ihre maßgebenden Bücher und grundlegende Literatur übersprudeln. Und sie hören nicht auf, diese Bücher und Bezugsquellen zu drucken, zu verteilen und zu veröffentlichen.

"Die Träumer, die denken, dass der Schiite sein historisches Erbe und seine uralte dunkle Boshaftigkeit gegen die Nawāṣib – wie die Ahl-us-Sunnah von den Rāfiḍah bezeichnet wird – befinden sich im Irrtum. Er ist wie jemand, der fordert, dass die 'Christen' ihre Auffassung, der Messias sei gekreuzigt worden, verlassen [und sich noch immer 'Christen' nennen]. Tut ein intelligenter Mensch so etwas?"

Dann sagte er: "Die Räfidah waren im Laufe der Geschichte und durch alle Zeiten hindurch eine Partei des Verrates und der Heimtücke. Sie sind eine Sekte, deren

von Az-Zawāhirī ... Und die abwesende jemenitische Weisheit.



Krieg gegen Ahl-us-Sunnah gerichtet ist."

Er erklärt dann im weiteren Verlauf, dass die Rāfiḍah anfingen, ihre Milizen aufzulösen und sich der neuformierten irakischen Regierung, Armee und dem Sicherheitsdienst unter der Aufsicht der Amerikaner und amerikanischer Hilfe anzuschließen. Die Rafidah wussten, dass ein direkter Konflikt zwischen ihnen und der Ahlu-Sunnah den Rāfiḍī-Interessen schaden würde, indem die Ahl-us-Sunnah zum Gihād aufgerüttelt werden würde. Die Rafidah glaubten, dass solch ein Konflikt hinausgeschoben werden müsste bis zur Stabilisierung einer von den Rafidah selbst kontrollierten und von den Kreuzzüglern gestützten Regierung. Und vor der Etablierung einer solchen Regierung begingen sie viele Verbrechen an der Ahl-us-Sunnah, jedoch immer im Verborgenen, indem sie viele Muğāhidīn, Gelehrte, Intellektuelle, Ärzte und Ingenieure töteten, wobei sie die Tatsache ausnutzten, dass die Rāfiḍah, im Gegensatz zu den sehr augenscheinlichen Amerikanern, Arabisch sprachen, irakisch aussahen und das irakische Gebiet gut kannten. Das machte sie zu einem größeren Hindernis kannten. Das machte sie zu einem größeren Hindernis und einem gefährlicheren Feind als die Amerikaner. Die Rāfiḍah nutzten auch die Naivität einiger von der Ahlus-Sunnah aus, indem sie die Taqiyyah praktizierten und ihren Kufr und ihre Feindseligkeit verheimlichten. Als Folge von diesen Plänen wurden die meisten Muğahidin, die während der amerikanischen Erstinvasion getötet wurden, genau genommen von den Rafidah getötet.

Nach dieser Erörterung erklärte er: "Die Rāfiḍah: Sie sind der Schlüssel zum Wandel. Ich meine, dass sie ins Visier genommen und geschlagen werden sollten in ihrem religiösen, politischen und militärischen Kern. Dies wird sie





dazu provozieren, ihren Groll gegen die Ahl-us-Sunnah zu manifestieren und die Zähne der Baţinī-Boshaftigkeit entblößen, die in ihren Brüsten eitert. Wenn wir Erfolg haben, ist es möglich, die vernachlässigenden Sunniten aufzuwecken, da sie die unmittelbare Gefahr und den nahenden Tod durch die Hände dieser Saba'iyyah [Anhänger von Ibn Saba'] spüren werden. Die [Anhänger der] Ahl-us-Sunnah sind trotz ihrer Schwäche und Spaltung schärfere Klingen und entschlossener und aufrichtiger auf dem Schlachtfeld als diese Bāṭiniyyah, da die Rāfiḍah Leute des Verrats und der Feigheit sind. Sie greifen nur die Schwachen an. Sie überfallen nur die Hilflosen. Im Allgemeinen versteht die Ahl-us-Sunnah die Gefahr dieser Leute und ist umsichtig und besorgt um die Ergebnisse einer solchen Festigung, die den Rafidah gewährt wird. Wenn nicht die feigen abhaltenden Köpfe des Sufismus und der Ihwan wären, dann wären die Leute besser dran."

"Diese Angelegenheit, zusätzlich zu dem, was von ihr an Erweckungen von denjenigen, die sich im Schlummer befinden, erwartet wird, wird auch die Nägel dieser Rāfidah stutzen und ihnen ihre Fangzähne vor dem unausweichlichen Krieg herausziehen. Es wird auch erhofft, den Zorn des Volkes gegen die Amerikaner anzutreiben, die diese Zerstörung brachten und die Ursache dieses Übels waren. Es wird die Leute auch davon abhalten, Freizeit zu genießen und einige Wonnen, die ihnen vorher verwehrt waren, zu erlangen, die dazu führen würden, dass sie der Bequemlichkeit unterliegen, sich an die Erde binden, Sicherheit vorziehen und dass sie sich von dem Geklirre der Schwerter und dem Gewieher der Rosse abwenden lassen."

"Die Vorgehensmethode: Unser Zustand verlangt, dass wir mit dieser Angelegenheit mit Mut, Klarheit und Bemühung um eine Lösung umgehen ... Die Lösung ist, wie wir glauben und Allah weiß es am besten, die Räfidah bloßzustellen und die Entschlossenheit der Ahlus-Sunnah zu erhöhen, sie zu bekämpfen und zu stoppen. Dies folgt aus mehreren Gründen: A) Die Rafidah haben einen versteckten Krieg gegen die Muslime erklärt. Sie sind der nahe und gefährliche Feind der Ahl-us-Sunnah. Obwohl die Amerikaner auch ein Hauptfeind sind, sind die Rafidah in schwerwiegenderer Weise gefährlich und mörderischer für die Ummah als die Amerikaner ... B) Sie nahmen die Amerikaner zu Verbündeten, unterstützten sie, standen im Angesicht der Muğahidin in ihren Reihen und opferten und opfern weiterhin alles Kostbare für die Amerikaner, um den Gihād und die Muğahidin zu stoppen. C) Unser Krieg gegen die Rafidah ist ein Mittel, um die Entschlossenheit der Ummah für diese Schlacht anzuspornen und zu erhöhen."

Er (raḥimahu-llāh) sagte auch an anderer Stelle: "Es ist für die Muslime nicht möglich, den Sieg über die feindlichen Kuffār von den Juden und Christen zu erlangen, außer indem sie diese abtrünnigen Agenten – insbesondere die Rāfiḍah – in der Nähe der Muslime beseitigen. Dies ist, was die Geschichte für uns festgestellt hat, da Baytul-Maqdis, welches mit Hilfe der 'Ubaydī-Rāfiḍah in die Hände der Kreuzzügler fiel, nicht zurückerobert wurde, außer durch Ṣalāḥuddīn, obwohl Nūruddīn Maḥmūd härter gegen die Kreuzzügler vorging als Ṣalāḥuddīn. Aber Allāh ('azza wa ğall) bestimmte, dass der Sieg und die Befreiung von Baytul-Maqdis durch Ṣalāḥuddīn erfolgen sollte. Aber wann? Nachdem er die 'Ubaydī-Rāfiḍah jahrelang bekämpft hatte und ihren Staat komplett beseitigte und zerstörte. Danach widmete er seine Anstrengungen dem Krieg gegen die Kreuzzügler, bis der Sieg erlangt war und er Baytul-Maqdis zurückeroberte, welches jahrelang in den Händen der Kreuzzügler gewesen war aufgrund des Verrats der Rāfiḍah."

"Dies ist eine sehr wichtige Lehre, die die Geschichte uns bereitstellt. Man sollte dieser Lehre gegenüber nicht achtlos sein. Wir werden niemals den Sieg gegen die Aṣlī-Kuffār<sup>8</sup> erlangen, außer nachdem wir die Murtadd-Kuffār zusätzlich zu den Aṣlī-Kuffār bekämpft haben. Die islamischen Siege, die in der Ära der Ḥulafā' ar-Rāšidīn stattfanden, kamen erst nachdem die arabische Halbinsel von den Abtrünnigen bereinigt worden war" [Hal Atāka Ḥadīṭ ar-Rāfiḍah].

Der Unterschied zwischen den zwei Methodologien ist aufgrund des Takfir-Streitpunktes zustande gekommen. Sayh Abū Mus ab betrachte es als obligatorisch, das Blut der Rāfiḍah zu vergießen, so zögerte er nicht, Operationen auszuführen, die zu ihrem Tod führten. Jeden Tag wurden die Rāfiḍī-Städte und Viertel des Iraks mit Autobomben und LKW-Bomben angegriffen. Im Unterschied dazu betrachtet az-Zawāhirī es als ḥarām, das schmutzige Blut der Rāfiḍah zu vergießen und so tadelt er jeden Versuch, den Gihād gegen diese heidnischen Abtrünnigen wiederzubeleben!

# Sind die Rāfiḍah Abtrünnige oder Kuffār aṣliyyīn?

Diese Frage hat einige der Unwissenden verwirrt, da einige dachten, dass das Erklären der Rāfiḍah zu Abtrünnigen erfordern würde, dass der Rāfiḍā, der auf dem Rafḍ erzogen wurde, einmal tatsächlich ein "Muslim" gewesen sein müsste. Diese unwissenden Menschen behaupteten daraufhin, dass jemand, der die Rāfiḍah zu Abtrünnigen erklärt, selbst abtrünnig wird, da er laut ihnen den Kufr zum Islām erklärt hat.<sup>9</sup> Jedoch ist ihr Verständnis nichts als Falschheit.

Țalhah Ibn Musarrif (raḥimahu-llāh) (gest. 112 n. H.) sagte: "Die Frauen der Rāfiḍah dürfen nicht geheiratet

<sup>8</sup> A. d. Hrsg.: Der Kāfir aşlī ist ein Kāfir, der rein gar nichts mit dem Islām zu tun hat, wie die Juden, Christen, Hindus, etc. Was den Kāfir angeht, der einst ein Muslim war und zum Judentum oder Christentum übergetreten ist, so ist er ein Murtadd. Genauso verhält es sich mit den Kuffār, die den "Islām" mit Kufr und Širk vermischen – wie die Rāfiḍah, die Ṭawāġīt und die Nuṣayriyyah –; diese sind auch Murtaddīn.

<sup>9</sup> Ein Beispiel dieses Phänomens der Unwissenheit wurde in Dābiq, Ausgabe 6, "Das Auseinandernehmen einer Ḥāriǧi-Zelle", Seite 31 berichtet.



werden. Das von den Rāfiḍah geschlachtete Fleisch darf nicht gegessen werden. Dies ist so, weil sie Leute der Abtrünnigkeit sind" [Al-Ibānah aṣ-Ṣuġrā – Ibn Baṭṭah].

Das Urteil der Abtrünnigkeit über die Rāfiḍah als Sekte und Individuen wurde schon zuvor von zahlreichen Gelehrten aus verschieden Ären angeführt. Es war auch das Urteil von Ibn Taymiyyah und anderen über die Bāṭiniyyah, einschließlich der Drusen, der Nuṣayriyyah und der Ismā īliyyah; alles Sekten, die sich schon Jahrhunderte vor diesen Gelehrten formiert hatten. Dieses Urteil hat nichts damit zu tun, dass der einzelne Rāfiḍī oder Bāṭinī jemals wirklich ein Muslim gewesen wäre, der die Voraussetzungen des Islāms erfüllt hätte. Und genauso wie das Urteil über eine Person, die sich heuchlerisch dem Islām zuschreibt und später ihre Heuchelei entblößt oder einen Juden, der die Šahādah ausspricht, aber später behauptet, dass er nur gescherzt hätte, wird jemand, der als Rāfiḍī aufwuchs, wie ein Abtrünniger behandelt, obwohl er niemals wirklich ein Muslim war. Dies war seit Jahrhunderten das Urteil der Gelehrten hinsichtlich jeglicher abtrünnigen Sekte. <sup>10</sup>

Dieses Urteilverpflichtet, dass die Rāfiḍah mit dem Schwert gegen die Riddah behandelt werden müssen, welches sich von dem Schwert gegen den Kufr aṣlī unterscheidet. Der Unterschied zwischen den beiden Schwertern ist wie folgt:

1) Der Murtadd kann getötet werden, nachdem er als Gefangener genommen wurde, selbst wenn er seine Reue verkündet. 2) Der Murtadd kann nicht die Ğizyah bezahlen, um ein Dimmī zu werden. 3) Eine Waffenruhe kann nicht mit den Murtaddīn unterzeichnet werden. 4) Die Murtadd-Männer können nicht versklavt werden. 5) Ein Murtadd kann nicht für Lösegeld freigelassen werden. 6) Ein Murtadd kann nicht aus Gnade freigelassen werden. 7) Ein Murtadd kann wieder in den Islām gezwungen werden. etc. 11

Die Behauptung, dass die Rāfiḍah Kuffār aṣliyyīn seien,

impliziert, dass sie nicht getötet werden dürfen, nachdem sie in der Gefangenschaft bereut haben, dass sie Rāfiḍah bleiben, die Gizyah zahlen und von der Ahl-uḍ-Dimmah werden können, dass eine Waffenruhe mit ihnen unterzeichnet werden kann, dass ihre Männer versklavt werden können, dass sie aus Gnade freigelassen werden können und dass sie nicht in den Islām gezwungen werden sollen! Ein abgewichener Ignorant könnte sogar behaupten, dass sie mehr geeignet sind, als Ahl-ul-Kitāb angesehen zu werden als die Juden und Christen, da die Rāfiḍah ein Buch haben, obwohl sie es als verfälscht ansehen!

Wenn man in den Büchern der Ātār von den Salaf nachschlägt, wird man keinen Vorläufer für diese seltsamen Meinungen finden. Die Tatsache letztendlich, dass die Rāfiḍah Abtrünnige sind, erfordert mehr Strenge beim Anlegen Schwertes des Ğihāds auf ihre schmutzigen Nacken.

## Die Verbrechen der Räfidah gegen die Ahl-us-Sunnah

Sufyān Ibn 'Uyaynah (raḥimahu-llāh) (gest. 198 n. H.) sagte: "Niemand hegt Feindseligkeit gegenüber einen der Ṣaḥābah von Rasulullāh (ṣalla-llāhu 'alayhi wa sallam), außer dass er noch mehr Feindseligkeit gegenüber dem Rest der Muslime hegt" [Al-Ibānah aṣ-Ṣuġrā – Ibn Baṭṭah].



<sup>10</sup> Der Erste, der etwas anderes behauptete, war aṣ-Ṣanʿānī (gest. 1182 n. H.). Seine Meinung wurde von ʿAbd-ul-Laṭīf Āl aš-Šayḥ (gest. 1293 n. H.) in "Miṣbāḥ aẓ-Ṭalām" kritisiert.

 $<sup>11\,</sup>$  Die Einzelheiten zu diesen Angelegenheiten können in den Fiqh-Büchern gefunden werden.

Wallāhi, er sprach die Wahrheit. Wie kann jemand Feindseligkeit gegen Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq und seine Tochter ʿĀišah – die zwei Menschen, die der Prophet (ṣalla-ḷḷāhu ʿalayhi wa sallam) zu seinen Liebsten auf der Welt erklärte – hegen und dann die durchschnittlichen Muslime nicht sogar noch mehr hassen?! So spielten die Rāfiḍah in fast jedem Komplott, welches gegen den Islām lanciert wurde, eine Rolle.

Ibn Taymiyyah (raḥimahu-llāh) sagte: "Weil sie denken, dass die Muslime einen schlimmeren Kufr haben als die Juden und Christen, nehmen sie die Feinde der Religion zu ihren engen Verbündeten, deren Feindseligkeit jeder kennt, wie die Juden, Christen und Heiden. Sie hegen Feindseligkeit gegen die Awliya von Allāh, die die besten Menschen der Religion und die Anführer der Rechtschafenen sind" [Minhağ as-Sunnah]. Er sagte auch: "Jedes intelligente Individuum sollte über die Vorfälle des Übels, der Fitnah und der Korruption in seiner Ära und davor nachdenken. Er wird feststellen, dass die Mehrheit dieser Vorfälle von den Rāfiḍah stammen. Du wirst feststellen, dass sie die schlimmsten Leute beim Stiften von Fitnah und Übel sind" [Minhāğ as-Sunnah].

Deshalb sagte Šaylı az-Zarqāwī (raḥimahu-llāh): "Wenn wir sich die historischen Erfahrungen, Zeugnisse vergangener Zeiten, Zeichen gegenwärtiger Ereignisse und die Erfahrungen, die wir heute erleben, bedenken, werden wir die wirkliche Bedeutung von {Sie sind die (wahren) Feinde; so sieh dich vor ihnen vor. Allāh bekämpfe sie! Wie sie sich (doch) abwendig machen lassen!} [Al-Munāfiqūn: 4] verstehen. Im Laufe der Geschichte waren sie ein Stechen in den Kehlen der Muslime, ein Dolch in ihren Rücken, die Ratte, die den Damm zerstörte und die Brücke, über die die Feinde der Ummah gehen."

"Šayhul-Islām Ibn Taymiyyah sprach die Wahrheit, als er ihren Zustand erläuterte, nachdem er ihren Takfir auf die Muslime beschrieb; er (raḥimahu-ḷḷāh) sagte: 'Aus diesem Grund helfen sie den Kuffār gegen die muslimischen Massen. Sie halfen auch den Mongolen. Sie waren einer der Hauptgründe dafür, dass Dschingis Khan, der König der Kuffār, die muslimischen Länder invadierte. Sie waren auch der Grund für Hulagu Khans Invasion des Iraks, seine Eroberung von Aleppo und Plünderung von aṣ-Ṣāliḥi-yyah. Sie haben auch viele weitere Verrate, die sie mit ihrer Bösartigkeit und Täuschung begingen. Aus diesem Grund beraubten sie die muslimische Armee, als sie nach dem ersten Vorfall auf ihrem Weg zurück nach Ägypten in ihrer Nähe vorbeizog. Aus diesem Grund verwüsten sie die Schnellstraßen der Muslime durch bewaffnete Raub-



züge. Aus diesem Grund unterstützten sie die Mongolen und Franken gegen die Muslime. Der größte Kummer wurde bei ihnen sichtbar, als der Islam wieder siegreich wurde. Genauso unterstützten die Rafidah die Christen, als die Muslime die Küsten von 'Akkah und die naheliegenden Gebiete eroberten, und zogen sie den Muslimen vor ... All das, was ich beschrieben habe, ist nur ein Teil ihres Übels. Es gibt Groll und Wut in ihren Brüsten – wie er in keinen anderen Menschenherzen gefunden werden kann -, der gegen alle Reihen und Ebenen der Muslime gerichtet ist. Laut ihnen ist die größte Anbetungstat, die Awliya' von Allah zu verfluchen ... Die Rafidah sind Leute, die am meisten bemüht sind, die Gama ah der Muslime zu spalten. Einer ihrer größten Grundsätze ist, den Takfīr auf die besten der muslimischen Anführer wie die Hulāfā' ar-Rāšidīn und die Gelehrten zu machen und sie zu verfluchen, denn jeder, der nicht an den unfehlbaren nichtexistierenden Imam glaubt, hat an Allah und Seinen Gesandten (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) nicht geglaubt. Die Rāfiḍah lieben die Mongolen und ihren Staat, weil sie durch ihn Ehre erlangt haben, die sie niemals in einem muslimischen Staat erreichen könnten. Wenn die Muslime die Christen und Mušrikīn bezwingen, ist es ein Stechen in den Kehlen der Rāfiḍah. Wenn die Mušrikīn und Christen die Muslime bezwingen, ist es ein Fest und Freude für die Rāfiḍah' [Magmū al-Fatāwā]. Dies beendet seine Worte, rahimahuḷḷāh. Es ist, als ob er unter uns leben und beschreiben würde, was er mit eigenen Augen bezeugt, als er sagte: "Und wenn gleichermaßen die Juden einen Staat im Irak oder woanders etablieren würden, so würden die Rāfiḍah zu ihren größten Unterstützern gehören, weil sie immer die Kuffār von den Mušrikīn, Juden und Christen unterstützen. Sie helfen ihnen dabei, die Muslime zu bekämpfen und Krieg gegen sie zu führen [Mağmu al-Fatāwā] [Ilā Ummatī al-Gāliyah].

Die Rāfiḍah steckten hinter den ersten Fitan während den Regierungszeiten von 'Utmān, 'Alī und Mu āwiyah (raḍiya-ḷḷāhu anhum). Die Rāfiḍah steckten hinter dem Tod von al-Ḥusayn (raḍiya-ḷḷāhu anhu). Die Rāfiḍah bekriegten die 'Abbāsi-Ḥilāfah durch den sogenannten "Fāṭimī"-Staat. Sie unterstützten die Mongolen gegen die 'Abbāsī-Ḥulafā' und die muslimischen Könige nach ihnen. Sie unterstützten die Franken und Kreuzzügler in ihren Invasionen von aš-Šām und Palästina. Sie bekriegten die Ahl-us-Sunnah durch den Ṣafawī-Staat. Sie halfen den Amerikanern in ihren Invasionen von Afghanistan und Irak. Sie unterstützten das Nuṣayrī-Regime in aš-Šām und etablierten einen Rāfiḍī-Milizen-Staat im Jemen. Sie werden weiterhin Krieg gegen die Muslime führen, bis sich die Rāfiḍah letztendlich mit den Juden unter dem Banner des Daǧǧāl vereinen.

# Die Rāfiḍah und der Daǧǧāl

Der Prophet (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) warnte oft vor dem Dağğāl und wies die Muslime sogar an, fünfmal am Tag Zuflucht bei Allāh vor der üblen Fitnah des Dağğāl zu suchen. Der Prophet (salla-llāhu 'alayhi wa sallam) beschrieb auch viele Eigenschaften des Dağğāl. In der Sunnah wurde der Dağğāl beschrieben, eine rötliche Hautfarbe zu haben und klotzig zu sein [Überliefert bei al-Buḥārī und Muslim von Ibn 'Umar]. Sein Haar wurde als sehr lockig beschrieben [Überliefert bei Muslim von Ibn 'Umar]. Er wurde auch als gebräunt beschrieben [Überliefert bei Imām Aḥmad von Gunādah Ibn



Abī Umayyah]. Er wurde auch beschrieben, ein Jude zu sein [Überliefert bei Muslim von Abū Saʿīd al-Ḥudrī]. Er wurde auch als jemand beschrieben, der auf einer Insel in den östlichen Meeren ist, angekettet und eingesperrt [Überliefert bei Muslim von Fāṭimah Bint Qayş]. Es wurde beschrieben, dass er vom Osten Richtung al-Madīnah kommt [Überliefert bei Muslim von Abū Hurayrah]. Die Erde wird für ihn gefaltet, sodass er sie in vierzig Tagen decken kann [Überliefert bei Ibn Ḥibbān von Fāṭimah Bint Qayş]. Er wird nicht eine einzige Quelle lassen, ohne dass er an ihr stehen bleiben wird [Überliefert bei Imām Aḥmad von Ğābir]. Er wird an Ruinen vorbeigehen und ihnen befehlen, ihre Schätze hervorzubringen; die Schätze werden ihm dann folgen wie Bienen [Überliefert bei Muslim von an-Nawwās Ibn Samʿān].

Die obengenannten Merkmale ähneln denen des sogenannten "Mahdīs", der in den Büchern der Rāfiḍah beschrieben wird. Sein Haar ist sehr lockig [Ilzām an-Nāṣib – al-Hā'irī]. Er ist gebräunt [Al-Gaybah – at-Tūsī]. Er hat einen großen Bauch [Al-Gaybah – an-Nu mānī]. Er hat eine rötliche Hautfarbe [Al-Gaybah - an-Nu manī]. Er sieht aus wie die Männer von Banī Isra'īl [Ilzām an-Nāṣib – al-Hā'irī]. Er befindet sich zurzeit auf einer grünen Insel in den Meeren und ist zu seiner Sicherheit in Fesseln gelegt [Ilzām an-Nāṣib – al-Hā'irī]. Er ist vertrieben und alleine [Biḥār al-Anwār – al-Mağlisī]. Er wird seinen Aufruf vom Osten beginnen [Biḥār al-Anwār – al-Mağlisī]. Die Erde wird für ihn gefaltet [Ilzam an-Nasib]. Er wird nicht eine einzige Quelle auf der Erde lassen, ohne dass er an ihr stehen bleibt [Kašf al-Gummah – al-Irbilī]. Die Schätze der Erde werden für ihn hervorkommen [I'lām al-Warā' – at-Tabrasī]. Die "Engel" mit ihm werden Schwerter tra-gen, die der Familie von Dāwūd ('alayhi-s-salām) gehören [Al-Kāfī – al-Kulaynī]. Er wird die Arche von Mūsā und Hārūn herausholen und mit ihr Städte erobern [Ar-Rağ'ah al-Iḥsā'ī]. Er wird den Stab von Mūsā und den Ring von Sulaymān mit sich haben [I'lām al-Warā' – at-Tabarsī]. Er wird die Tafeln von Mūsā haben [Al-Kāfī – al-Kulaynī].

Zweifellos beschreiben diese erfundenen Überlieferungen, die fälschlicherweise Ahl-ul-Bayt zugeschrieben werden, in Wirklichkeit den Dağğāl – den "Messias" der Juden. Obwohl diese ganzen Überlieferungen erfunden sind, bemühen sich die Rāfiḍah, dem zu folgen, was ihnen diese Lügen vorschreiben, da sie sie als die größte Säule ihrer Religion ansehen. Wurden diese Überlieferungen von Ju-

den erfunden, die den Fußstapfen von Ibn Saba' folgten? Waren sie die Komplotte des Dağğāl, die er den Rāfiḍah durch sein Netzwerk der Šayāṭīn übermittelte? Wurden sie den Rāfiḍah von den Šayāṭīn als Träume offenbart? Allāh weiß es am besten. 12

## Schlussfolgerung

Dies sind die Rafidah. Eingeführt von einem hinterhältigen Juden sind sie eine abtrünnige Sekte, die ertrinkt in der Anbetung der Toten, im Verfluchen der besten Gefährten und Frauen des Propheten (ṣalla-ḷḷāhu ʿalayhi wa sallam), im Verbreiten von Zweifeln über das grundlegendste Fundament der Religion (den Qur'an und die Sunnah), in der Diffamierung der Ehre des Propheten (ṣalla-ḷḷāhu ʿalayhi wa sallam) und im Vorziehen ihrer "zwölf" Imāme vor den Propheten und sogar vor Allah! Ihre Anhängerhorden nehmen alle an der Abtrünnigkeit ihrer Leiter und Anführer teil. Dementsprechend gibt es keinen Unterschied zwischen einem Räfidi-Laien und einem "Gelehrten" außer in den kranken Herzen der Gihād-Behaupter, da die Rāfiḍah nicht nur Abū Bakr und 'Umar zurückgewiesen haben, sondern auch den Islām und das grundlegendste Fundament der Religion. Und im Verlauf der Geschichte zögerten sie niemals, mit den Juden, Christen und Heiden gegen den Islam und die Muslime zu kooperieren.

Folglich sind die Rāfiḍah Mušrik-Abtrünnige, die getötet werden müssen, wo auch immer sie gefunden werden, bis kein Rāfiḍī mehr auf der Erdoberfläche läuft, auch wenn es den Ğihād-Behauptern zuwider ist und auch wenn die Ğihād-Behaupter die Rāfiḍah Tag und Nacht mit ihren Wörtern verteidigen. Die Rāfiḍah und ihr Begründer Ibn Saba' hassten die Hulafā' der Muslime, verbreiteten Zwietracht zwischen ihren Reihen, förderten Unstimmigkeit und führten Krieg gegen die historische Hilāfah, alles im Namen des "Gebietens des Guten und Verbietens des Schlechten"; eine Eigenschaft, die die Ğihād-Behaupter mit den Rāfiḍah teilen. Es ist deshalb nicht überraschend, dass die Ğihād-Behaupter nun einen Krieg gegen den Islamischen Staat führen, während sie das Attackieren der Rāfiḍā-Tempel, Märkte und Viertel verurteilen.

Schlussendlich erwarten die Räfidah den jüdischen Dağğāl und planen insgeheim, ihn an der Seite der Juden gegen die Muslime zu unterstützen. Demzufolge, da sich die Zeichen der Stunde nähern, sollte ein Muslim die Verwirrung, die von den Rufern zum Höllenfeuer verbreitet wird, ignorieren und stattdessen – während er den Ğihād vollzieht – über den Zustand der Rāfidah, derjenigen, die sie imitieren, und derjenigen, die sie verteidigen, nachdenken und daraufhin Allāh bitten, sein Herz standhaft auf dem Islām zu halten, ihn vor dem Übel des Dağğāl und jeder anderer Fitnah zu schützen und sein Herz mit der Wahrheit zu erleuchten bis er Allāh trifft, während Er mit ihm zufrieden ist.

11, "Der 'Mahdī' der Rāfiḍah: Der Dağğāl."

<sup>12</sup> Für weitere Merkmale des Rāfiḍī-"Mahdī", siehe Dābiq, Ausgabe



"Der ISIS stellt für Amerika und die amerikanischen Interessen im Ausland eine große Bedrohung dar und diese Bedrohung wächst täglich. Die Beschaffenheit und Tragweite der Bedrohung rührt von der Tatsache, dass der ISIS – zur gleichen Zeit – eine Terrorgruppe, ein Staat und eine revolutionäre politische Bewegung ist. Wir standen niemals einem Widersacher wie ihm gegenüber."

"Als Terrorgruppe stellt der ISIS eine Bedrohung für die Heimat dar. Diese Bedrohung ist größtenteils indirekt und involviert die Fähigkeit des ISIS, junge Amerikaner zu radikalisieren, sodass diese Angriffe hier ausführen. Das FBI hat über 900 offene Untersuchungen von einheimischen Extremisten, von denen die große Mehrheit vom ISIS radikalisiert wurde und eine große Zahl dieser Untersuchungen bezieht sich auf Individuen, die möglicherweise hier Pläne schmieden …"

"[E]s besteht das Potenzial, dass die Anzahl von ... [einheimischen] Angriffen groß werden könnte. Die Zahl der ISIS-Anhänger stellt die Zahl der Anhänger, die die al-Qaeda jemals hatte, in den Schatten. Im Laufe der Zeit wird die indirekte Bedrohung, wenn sie nicht erheblich vermindert wird, zu einer direkten werden – sprich, der ISIS wird die Fähigkeit besitzen, vom sicheren Hafen der Gruppe im Irak und Syrien aus direkte Angriffe auf die Heimat zu planen und zu dirigieren, genauso wie er es in Paris tat."

"Solche Angriffe sind zutiefst besorgniserregend, denn sie tragen das Potenzial, ausgeklügelter und komplexer zu sein – und dadurch gefährlicher – als einheimische Angriffe, wieder, wie jüngst in Paris oder 2005 in London oder sogar wie der 11. September. Und in Nachrichten, die bei jedem Beachtung finden sollten, hat der ISIS Interesse an Massenvernichtungswaffen gezeigt."

"Die Angriffe in Paris waren die erste Manifestation eines Versuchs des ISIS, eine Angriffsfähigkeit in Europa auf die Beine zu stellen—eine Bestrebung, die vor nicht einmal einem Jahr begann. Der Leiter der heimischen Sicherheitsagentur von Großbritannien warnte vor kurzem, dass der ISIS nun Massenopferangriffe in Großbritannien plane. Seine Sorgen sind wohlbegründet. Wir werden nicht weit hinten stehen."

"Als Staat stellt der ISIS eine Bedrohung für die regionale Stabilität dar – eine Bedrohung für die territoriale Integrität der gegenwärtigen Nationalstaaten, eine Bedrohung, über die gesamte Region einen konfessionellen Krieg zu entzünden …"

"Als revolutionäre politische Bewegung gewinnt der ISIS weltweit Zweigstellen unter den extremistischen Gruppen. Sie lassen sich wegen dem, was der ISIS als seine Zielvorstellung sieht, anheuern: Ein globales Kalifat, wo das alltägliche Leben von extremen religiösen Ansichten regiert wird. In der Denkweise des ISIS würde sich sein globales Kalifat bis nach Amerika erstrecken."

"Wenn sie sich dem ISIS anschließen, entwickeln diese Zweigstellen ihren Schwerpunkt von regionalen Belangen hin zur Etablierung einer Ausdehnung des Kalifats. Und ihre Angriffsziele entwickeln sich von regionalen zu internationalen. Dies ist die Geschichte des Bombenanschlags einer ISIS-Gruppe im ägyptischen Sinai auf das russische Linienflugzeug."

"Der ISIS hat schneller Partner gewonnen, als es die al-Qaeda jemals getan hat. Wo es vor einem Jahr noch keine waren, gibt es nun in fast 20 Ländern militante Gruppen, die dem ISIS die Treue geschworen haben. Sie haben Angriffe ausgeführt, die Amerikaner getötet haben und sie tragen das Potenzial, große Mengen an Gebiet einzunehmen "

Morell endete seinen Artikel mit den Worten:

"Mr. Präsident, der Abschuss des russischen Linienflugzeugs und die Angriffe in Paris machen es kristallklar, dass unsere ISIS-Strategie nicht funktioniert."

Ja, die Strategie der Kreuzzügler funktioniert nicht, weil der Islamische Staat von Dauer ist. Es ist ein Staat, der seine ungläubigen, heidnischen und abtrünnigen Feinde mit gerechtem Terror überzieht. Und er wird fortfahren, bis sein Banner über Konstantinopel und Rom flattert. Bis dahin lasst die Kreuzzügler sich an den Lärm von Explosionen und das Bild von Gemetzel in ihren ureigenen Heimatländern gewöhnen.





Diesen Monat interviewte Dābiq den Wālī von Ḥurāsān Šayḫ Ḥāfiz Saʿīd Ḥān (ḥafizahuḷḷāh) und stellte ihm einige Fragen bezüglich der Wilāyah und der Situation auf dem Boden dort. Wir führen das Interview unten an:

Dābiq: Wie ist die Situation in Wilāyat Ḥurāsān? Hat der Islamische Staat dort Gebiete mit Tamkīn (Konsolidierung)? Sind die sichtbaren Aspekte des Tamkīn dort ähnlich dem, was in aš-Šām und Irak ersichtlich ist?

Der Wālī: Al-ḥamdu li-llāh, die Situation in Hurāsān bringt mit Allāhs Erlaubnis gute Neuigkeiten. Wir haben Tamkīn in der Wilāyah erlangt, jedoch nicht bis zu demselben Stand wie im Irak und Šām, was die Größe des Gebiets auf dem Boden angeht. Die Länder von Hurāsān sind sehr groß und umfassen "Afghanistan", West-"Pakistan", und andere Länder, die die Murtaddin übernommen haben. Wir haben fünf Verwaltungsregionen hier erobert und Konsolidierung gewonnen, wal-hamdu li-llāh, und was die sichtbaren Aspekte von Tamkīn angeht, so errichten wir - mit der Gunst Allāhs - die Gesetze Allāhs darin und führen die Hudud durch. Wir haben Gerichtshöfe in diesen Regionen eingerichtet, Büros für Hisbah, Büros für Zakāh und weitere für Bildung, Da'wah und Masāğid, sowie öffentliche Dienste. Wir haben eine spezielle Abteilung für jede Šar'ī- und Verwaltungsaufgabe darin aufgestellt und basierend auf dem vorhandenem Personal von den Muhāğirīn und Anşār in der Wilāyah qualifizierte und spezialisierte Beamte eingestellt.



Dābiq: Welche Bedeutung hat Wilāyat Ḥurāsān für den Islām und die Muslime? Was sind die Schwierigkeiten, denen die Wilāyah gegenübersteht?

Der Wālī: Wilāyat Ḥurāsān hat eine große Bedeutung für den Islām und die Muslime. Sie war einst unter der Herrschaft der Muslime, zusammen mit den umliegenden Regionen. Danach eroberten die Säkularisten und Rafiḍī-Murtaddīn einige dieser Regionen, und die Kuh-anbetenden Hindus und atheistischen Chinesen eroberten andere nahegelegene Regionen, wie es mit Teilen von Kashmir und Turkistan der Fall ist. So ist die

Wilāyah, mit Allāhs Erlaubnis, ein Tor für die Rückeroberung all dieser Regionen, bis sie erneut mit Allāhs Gesetzen beherrscht werden, und so das Gebiet der gesegneten Hilāfah erweitert wird.

Außerdem lieben die Menschen von Ḥurāsān im Allgemeinen den Islām und die Kriegsführung, und deswegen hat die Region eine schlafende Kraft, um den Tauḥīd und den Ğihād zu unterstützen. Demnach werden die Menschen von Ḥurāsān, da ihnen die Realität der Ḥilāfah immer klarer wird, sich mit einer größeren Geschwindigkeit der Wilāyah anschließen und ihren Ğihād gegen die Feinde des Islām und der Muslime stärken, einschließlich der Kuffār, der Murtaddīn und jener, die sich mit ihnen innerhalb und außerhalb der Region verbünden. Als solches werden sie ein starker Baustein für die Ḥilāfah in diesem Teil der Welt. Und die kommenden Generationen werden von einem geringen Alter an nach dem Buch und der Sunnah erzogen. Dies ist eine gewaltige Gnade, die diese Region durch diese Ḥilāfah, die auf der prophetischen Methodologie aufgebaut ist, und durch unseren Imām und Ḥalīfah, Abū Bakr al-Baġdādī al-Qurašī, erreicht hat.

Was die Schwierigkeiten angeht, so sind diese nichts weiter als die Ţāġūt-Feinde Alļāhs – einschließlich "Pakistans" auf der einen Seite, und "Afghanistans" auf der anderen –, die sich mit ihren Armeen und Geheimdiensten gegen den Islām, seine Hilāfah und die Wilāyah, die diese vertritt und ihre Methodologie in der Region anwendet, stellen. Diese zwei Regierungen versuchen, viele Probleme zu erzeugen, um den Ğihād in der Wilāyah zu hemmen und somit die Errichtung des Islām und seiner Methodologie in der Region zu verhindern. Sie bemühen sich, die Ausweitung der Hilafah zu stoppen. So ist auch der Zustand der Organisationen, die diese zwei Regierungen produzieren, fördern, oder sich ein Vorteil aus ihnen verschaffen, und denen sie Hilfe zukommen lassen und für die sie den Weg pflastern. Dies führt dazu, dass diese Organisationen, wie zum Beispiel die nationalistische Țālibān-Bewegung, verschiedene Probleme anzetteln, um Krieg gegen die Hilafah zu führen. Aber wie unmöglich ist es für all diese und andere Organisationen, das Licht Aḷḷāhs auszulöschen! Denn dies ist eine Ḥilāfah, die auf der prophetischen Methodologie und auf der Grundlade des Tauḥīd erbaut ist, so werden all diese Țawāġīt zusammen nicht in der Lage sein, vor ihren Löwen zu stehen – den Löwen des Tauḥīd und der 'Aqīdah. Die Ṭawāġīt waren erfolgreich gegen die "islamischen" Organisationen und Bewegungen, die schwachen Glauben und mangelhafte Methodologien hatten, ob sie nun "Da'wah"-orientiert oder "Ğihād"-orientiert waren. Was die Hilāfah angeht, so ist sie ein Dorn – vielmehr ein Beil – in den Nacken der Kuffar und der Murtaddīn in dieser Region, mit Alļāhs Macht und Kraft.

Dābiq: Hat die nationalistische Ṭālibān-Bewegung Konsolidierungsgebiete in Ḥurāsān? Und regieren sie diese mit dem Gesetz Allāhs?

Der Wālī: Die nationalistische Ṭālibān-Bewegung hat nur über einige Regionen von Afghanistan Kontrolle, nirgendwo sonst. Was das Regieren mit dem Gesetz Allāhs angeht, so tun

sie das nicht. Vielmehr regieren sie nach Stammesbräuchen und urteilen in ihren Angelegenheiten gemäß ihrer Neigungen und den Traditionen der Menschen, Traditionen, die im Widerspruch zur islamischen Šarīʿah stehen. Wallāhu-l-mustaʿān.

Dābiq: Welche Beziehung hat Ahtar Manşūr zum pakistanischen Geheimdienst?

Der Wālī: Aḥtar Manṣūr und seine Verbündeten haben starke und tiefe Bande mit dem pakistanischen Geheimdienst, und sie leben in den wichtigsten Städten von "Pakistan", wie Islāmabad, Peshawar, und Quetta. Vielmehr enthält selbst Ahtar Manşūrs Beirat Mitglieder des pakistanischen Geheimdienses! Obendrein hilft ihm der pakistanische Geheimdienst in allem, was er tut. Seine Verbindung zum pakistanischen Geheimdienst "ISI" wurde deutlich, als sein ehemaliges Oberhaupt, der pensionierte Murtadd General Hamid Gul, vor einigen Monaten verstarb - der General, den der pakistanische Geheimdienst einstellte, um sich um die "islamischen" Organisationen zu kümmern, sodass sie den Interessen der örtlichen und globalen Tawägīt unterwürfig sein würden. Als dieser General starb, sprach Ahtar Manşūr sein größtes Beileid über seinen Tod aus, aus Loyalität zum pakistanischen Geheimdienst und als Anerkennung für alles, was sie für ihn und die Tālibān-Bewegung getan hatten. Er bekundete in seinem Beileid für Guls Tod: "Mit dem Tod von Mulla 'Umar wurde einer unserer Arme abgetrennt, aber mit dem Tod von General Hamid Gul spüren wir, dass der andere Arm nun abgetrennt wurde. Der Tod von General Hamid Gul ist in keiner Form geringer als das Elend, das wir mit dem Verlust von Mullā 'Umar verspürten." Er fügte noch hinzu: "Gleich nach dem Tod von Mullā 'Umar spielte er (General Hamid Gul) eine wichtige Rolle bei der Vereinigung der Taliban."

Und im Auftrag dieser Geheimdienste kämpft dieser Feind Allāhs und tötet die Soldaten dieser Wilāyah, weil die Wilāyah im Krieg mit dem Ṭāġūt von Pakistan ist. Hinzu kommt, dass er auch Bande



zum iranischen Geheimdienst hat und mit dessen Unterstützung ist er aktiv dabei, die Menschen vom Islām abzuhalten und die Ausweitung der Hilāfah zu verhindern. Und durch all das verteidigt er die Ṭawāġīt von "Pakistan" und "Afghanistan" sowie die Rāfiḍah.

Dābiq: Wie ist die Kriegssituation zwischen dem Islamischen Staat und den Ţālibān und zwischen dem Islamischen Staat und den Regierungen und Armeen der Murtaddīn in "Pakistan" und "Afghanistan", die mit den Kreuzzüglern verbündet sind?

Der Wālī: Der Krieg zwischen uns und den Ṭālibān geht weiter. Die nationalistische Ṭālibān-Bewegung initiierte den Kampf, indem sie die Muwaḥḥidīn angriff. Aber die Wilāyah wies ihren Angriff ab und die Ṭālibān flüchteten dann aus vielen ihrer strategischen Gebiete. So war der Sieg – durch Allāhs Gnade – für die Wilāyah. Was den Zustand des Krieges gegen die Regierungen und Armeen der Apostasie in Ḥurāsān angeht, die mit den Kreuzzüglern verbündet sind, so dauert der Ğihād gegen die pakistanische und afghanische Armee an und geht weiter mit Gewalt, durch Allāhs Gunst, Macht und Kraft. Die Muǧāhidīn führen den Kampf gegen die Armeen der beiden abtrünnigen Regierungen und ihre Truppen, die Allāh, Seinen Gesandten und die Muslime verraten haben, tapfer weiter.

Dābiq: Machen Muhāğirīn immer noch Hiğrah nach Hurāsān?

Der Wālī: Ja, die Muslime machen massenweise Hiğrah in das Land von Hurāsān, wal-ḥamdu li-llāh. Wir bitten Aļļāh, ihre Hiğrah von ihnen anzunehmen und durch sie die Hilafah zu unterstützen, das Wort der Wahrheit zu erhöhen, und das Wort der Falschheit zu besiegen. Unsererseits empfangen wir - mit großem Willkommen - jeden Muslim, der Hiğrah in unsere Wilāyah macht, und helfen ihm nach unseren besten Möglichkeiten mit allem, womit Alläh uns durch Seine Gnade versorgt hat. Es obliegt jedem Muslim, der die Šarī'ah unterstützen will, sich zu beeilen, Hiğrah in diese Wilāyah zu machen oder in eine der anderen Wilāyāt der Hilāfah, denn es ist ihr Land, das Land des Islām. Es liegt an ihnen, die Hiğrah zu machen, um der Erniedrigung in dieser Dunyā und der Srafe im Jenseits zu entkommen, und um das Lager der Falschheit zu verlassen und das Lager der Wahrheit zu betreten, in dem es keine Falschheit gibt. Wir begrüßen sie alle und unterscheiden nicht zwischen einem Muhāğir und anderen, denn die Gläubigen sind Brüder, zwischen denen es keinen Unterschied gibt außer durch Taqwa. Der Muhāğir ist uns lieber als wir selbst, und Allāhs Gesetz wurde hier etabliert, wal-hamdu li-llāh, so wird der Muhāğir dadurch seine Religion, sich selbst, seine Ehre, sein Vermögen und seinen Verstand schützen, und Allahs Religion mit dem, was er an Wissen und Erfahrungen hat, unterstützen. Ich wiederhole, es ist für einen muslimischen Mann oder eine Frau nicht angebracht, zu zögern, die Hiğrah zu machen. Sie sollten nicht zögern, ihre Loyalität zu den Muslimen und zur Hilafah zu manifestieren.

Dābiq: Wie ist die Situation der usbekischen Muǧāhid-Brüder nach ihrer Bay ah an den Ḥalīfah? Gibt es jetzt Kämpfe zwischen

ihnen und der nationalistischen Taliban-Bewegung?

Der Walī: Die usbekischen Muğahid-Brüder gaben mit Aufrichtigkeit Bay'ah an den Halīfah, und sie sind Muğāhidīn, die wahrhaftig in ihrem Ğihād sind, wal-ḥamdu li-llāh. Wir betrachten sie als solche und Alläh ist ihr Richter. Jedoch begann die trügerische, abgewichene, nationalistische Tālibān-Bewegung, sie am 25. Muḥarram zu bekämpfen und diese gausame Bewegung interessierte es nicht, dass diese Brüder auf dem Wege Allahs Hiğrah gemacht hatten. So wurden einige der usbekischen Brüder durch die kriminellen Angriffe der Tālibān auf sie getötet und verwundet und die Taliban-Bewegung steigerte sich in ihrer Tyrannei und Kriminalität, indem sie vorsätzlich ihre wehrlosen Frauen und Kinder tötete; diese wurden von den Kämpfern der Bewegung hingerichtet, die niemanden verschonten, den sie auffinden konnten. Und es gibt keine Macht und keine Kraft außer mit Allah. Sie töteten sie für keine Sünde, sondern nur deswegen, weil sie ihre Unterstützung für die Šarī'ah und den Krieg gegen die Țawāġīt erklärten.

Dābiq: Erlaubt die nationalistische Ṭālibān-Bewegung den Bauern weiterhin, Opium zu verkaufen? Wie geht die Wilāyah mit diesem ernsten Phänomen um?

Der Wālī: Es gibt keinen Zweifel daran, dass die nationalistische Tālibān-Bewegung den Bauern und Händlern erlaubt hat, Opium anzubauen und zu verkaufen. Vielmehr hat der Fall den Punkt erreicht, dass die Bewegung selbst Opium erntet, und noch schlimmer als das ist die Tatsache, dass die Ṭālibān selber Opium und Heroin in ihren persönlichen Fahrzeugen transportieren und den Verkäufern und Abhängigen eine Gebühr verrechnen. Sie nehmen auch einen 10prozentigen Abschlag sowie Steuern von ihnen. Ahtar Manşūr selbst wird als einer der Hauptdealer dieser Betäubungsmittel angesehen. Was die Wilayah anbelangt - wal-ḥamdu li-llāh -, so hat sie nicht nur den Anbau und Verkauf von Opium verboten, sondern hat in ihrem Gebiet auch alles andere, was das Gesetz Allāhs verbietet, so wie Zigaretten und ähnliche Substanzen, verboten. Wo auch immer die Männer der Hisbah also diese verbotenen Dinge und Betäubungsmittel in den Ländern, die die Muğāhidīn befreit haben, finden, sammeln sie diese und verbrennen sie. Und noch wichtiger als das ist, den Tauhīd aufrecht zu erhalten, und das zu tun ist von höchster Priorität für die Männer der Hisbah. Deswegen zerstören sie alle Sch-

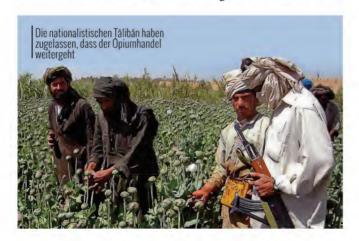



reine und flachen die Gräber bis zum Boden ab, wal-hamdu li-llāh.

Dābiq: Habt ihr vermutet, dass Mullā 'Umar tot ist? Was war der Grund, weswegen ihr daran gezweifelt habt, dass er noch am Leben ist? Was ist der Grund dafür, dass Aḥtar Manṣūr und seine Verbündeten die Angelegenheit um seinen Tod verbargen?

Der Wālī: Wir glaubten schon lange, dass Mullā 'Umar nicht mehr am Leben war, und zwar weil wir vor acht Jahren begannen, Veränderungen und Abweichungen in der Veranlagung der Tālibān sowie in ihren Taten und ihren offiziellen Stellungnahmen zu bemerken. Sie fingen an, die Umsetzung der Šarī'ah in den Regionen, die sie kontrollierten, zu unterlassen. Wir bemerkten außerdem die Neigung der Tālibān, mit den abtrünnigen Regierungen zu verhandeln und diesbezüglich eröffnete die Bewegung ein Büro für sich selbst in Katar, erklärte seine Anerkennung der nationalen Grenzen, die von den Kreuzzüglern gezogen worden waren, baute starke Bindungen zum pakistanischen Geheimdienst auf und fing an, sich in den pakistanischen Regionen frei zu bewegen. All diese Dinge deuteten darauf hin, dass Mullā 'Umar nicht mehr am Leben war. Wir bemerkten auch, dass niemand in der Lage war, ihn in diesem Zeitraum zu treffen, und niemand hatte ein Video von ihm gesehen oder irgendwelche Aufnahmen seiner Stimme gehört, in denen er Befehle gibt oder Sonstiges bezüglich Kriegsangelegenheiten oder irgendetwas, was das Land betrifft, anmerkt.

Wir bemerkten auch, dass die Ṭālibān begannen, Verbote von Substanzen aufzuheben, die von der reinen Šarīʿah untersagt sind, wodurch sie diese Substanzen für sich selbst und das Volk zulässig machten. Sie fingen an, Steuern und 10%-Abschläge aus diesen verbotenen Substanzen einzunehmen. All das deutete auf das Ableben von Mullā ʿUmar hin.

Wir begannen dann, den Fall zu erforschen, wobei wichtige und ranghohe Figuren versuchten, sich mit Mullā 'Umar zu treffen, jedoch ohne Erfolg. Nach vielen Versuchen, ihn durch einige wahrhaftige Muǧāhidīn von unseren Begleitern zu erreichen, gelang es ihnen, sich mit einigen Mitgliedern seiner nahen und direkten Familie zu treffen, die ihnen mit aller Direktheit und Klarheit mitteilten, dass Mullā 'Umar nicht mehr am Leben war!

Was den Grund für Ahtar Mansürs Schweigen über Mulla 'Umars Tod angeht, so war sein Ziel, einige Leute aus dem Weg zu schaffen und seine Freunde und dergleichen zu fördern, um "Afghanistan" zu regieren und den Krieg zu leiten entsprechend dem, was er selbst begehrte und in Übereinstimmung mit dem, was der pakistanische Geheimdienst begehrt, das hinter ihm steht und im Schatten arbeitet. So versuchte er dadurch, die wahrhaftigen Menschen von der Führung und von der Verwaltung der Angelegenheiten der Muslime in der Region im Speziellen sowie der muslimischen Ummah im Allgemeinen fernzuhalten. Vielmehr hatte er kein Problem damit, die wahrhaftigen Muğāhidīn zu töten und alle Angelegenheiten und offiziellen Aussagen in diesem Zeitraum schrieb er Mullā 'Umar zu, sodass die Menschen sich diesen fügen würden. Und die ganze Zeit über präsentierte er sich als Mullā 'Umars Stellvertreter. So führte er auf diese üble Art die Menschen in die Irre und führte alles durch, was er sich wünschte! Auf diese Weise war er - durch seine List und sein Übel - imstande, die Verheimlichung von Mulla 'Umars Tod auszunutzen, um das zu tun, was sein Šayţān ihm diktierte, wie zum Beispiel seine Anerkennung der nationalistischen Kreuzzüglergrenzen zu erklären, ein Büro in einem abtrünnigem Ţāġūt-Staat, wie er es in Katar tat, zu eröffnen, sich auf skandalöse Verhandlungen einzulassen, enge Bindung zum pakistanischen Geheimdienst aufzubauen, und letztlich, einen Krieg gegen die Hilafah anzufangen. Und all das tat er im Namen von Mullā 'Umar.

Dābiq: Wie war die Reaktion der Soldaten und Führer der Ţālibān und ihrer verbündeten Stämme bezüglich der Nachricht über die Geheimhaltung von Mullāh 'Umars Tod?

Der Walī: In Wirklichkeit, und durch Allāhs Gnade, spaltete sich eine große Anzahl der Ṭālibān nach der Nachricht über Mullā 'Umars Tod von Ahtar Manṣūr ab und die meisten von ihnen schlossen sich der Ḥilāfah in Wilāyat Ḥurāsān an. Viele andere spalteten sich auch ab und gründeten ihre eigenen Gruppen, wie es diejenige tat, die als "Muhammad Rasūl" bekannt ist. Ande-

re große Gruppen spalteten sich ebenfalls von der Bewegung ab und verblieben ohne Kampf oder Aktivität. All das ist aufgetreten, weil die Ṭālibān-Bewegung bedeutsam von dem abgewichen ist, worauf sie in der Vergangenheit war. Die Ṭālibān-Bewegung ist jetzt eine Geisel und ein Spielzeug in den Händen anderer geworden, die sie lenken, wie sie wollen, wie Aḥtar Manṣūr, als er die Nachricht über Mullā 'Umars Tod geheim hielt, die Geheimhaltung ausnutzte, und den Namen von Mullā 'Umar benutzte, um die Bewegung in Richtung seiner jämmerlichen Ziele und nach Auftrag und auf Befehl des pakistanischen Geheimdienstes zu lenken.

Dābiq: Was ist der Unterschied zwischen den Ṭālibān "Afghanistan" und den Ṭālibān "Pakistan", sei es in der Methodologie oder in Bezug auf ihre Beziehungen mit den Ṭawāġīt und den Geheimdiensten? Gibt es Ṭālibān-Fraktionen, die mit der afghanischen Regierung verbündet sind und andere, die mit der pakistanischen Regierung verbündet sind? Was ist ihre Rolle auf dem Boden in Bezug auf Verrat? Und sind Ṭālibān "Pakistan" ein Teil von Ṭālibān "Afghanistan"?

Der Wālī: Es gab früher mal einen Unterschied zwischen den zwei Ṭālibāns, aber jetzt gibt es keinen Unterschied mehr außer in ihren Namen und in anderen oberflächlichen Bereichen. Beide Ṭālibāns führen die Šarīʿah nicht mehr aus. Eher folgen sie den Neigungen der Menschen und beide kämpfen, während sie Befehle von anderen annehmen und befolgen. Es gab viele aufrichtige Personen in der Ṭālibān "Pakistan"-Bewegung, die Ğihād führten, um Allāhs Wort das höchste zu machen, um Seine reine Šarīʿah einzuführen. Aber nach der Errichtung der Ḥilāfah schlossen sich alle wahrhaftigen Muǧāhidīn der Ḥilāfah an und gaben dem Ḥalīfah Bayʿah und somit blieb in den Ṭālibān "Pakistan" niemand mehr übrig außer den Korrupten. Aus diesem Grund unterscheiden sich die zwei Ṭālibāns nicht voneinander, außer dass Ṭālibān "Afghanistan"

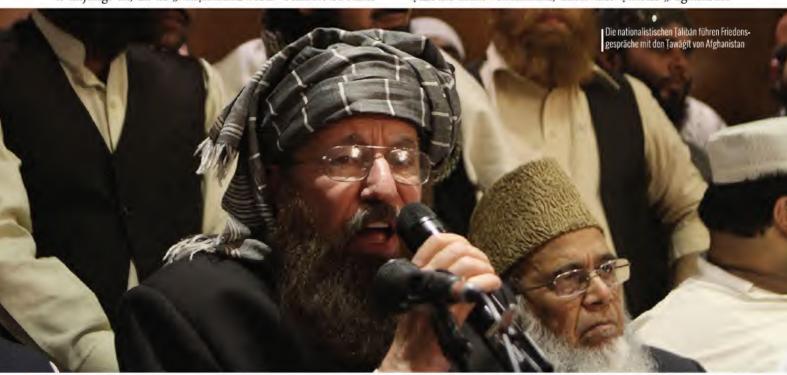

gegen Wilāyat Ḥurāsān kämpft, während sie direkt vom pakistanischen Geheimdienst Anweisungen erhält. Desweiteren gibt es jetzt verschiedene Splitterparteien bei den Ṭālibān "Pakistan". Zum Beispiel hat die Ṭālibān-Abzweigung, die Faḍlullāh folgt, Bay'ah an Aḥtar Manṣūr gegeben. In anderen Worten, sie haben dem pakistanischen Geheimdienst Bay'ah gegeben!

Dābiq: Hat Al-Qāʻidah irgendeine Präsenz in Ḥurāsān nach dem ToddermeistenihrerAnführer? Wasist die Rolleder Organisationim Krieggegen die Ḥilāfah innerhalb undaußerhalb Wilāyat Ḥurāsān?

Der Wālī: Al-Qā'idah hat keine wirkliche Präsenz mehr in Hurāsān, außer der von einigen wenigen seiner Mitglieder. Dies sind Personen, die zwar nicht die Fähigkeit haben, die Wilāyah zu bekämpfen, aber keine Mühe scheuen, um Missverständnisse über die Hilafah und über ihre Wilayah in Hurasan zu verstreuen und die Menschen gegen die Bay ah und gegen die Unterstützung der Hilāfah zu hetzen. Al-Qā'idah ist hier, in ihrem Zentrum und ihrer ehemaligen Feste, auf eine große Art und Weise zusammengebrochen. Es verbleibt kein Unterschied mehr zwischen ihr und den zum pakistanischen Geheimdienst angegliederten Tālibān "Afghanistan", da der Führer der Organisation Ayman az-Zawāhirī vor kurzem Bay ah an Ahtar Manşūr gegeben hat. Somit wurde Ahtar Manşūr ein Führer, der Befehle erteilt und Ayman az-Zawāhirī wurde ein Anhänger, der Befehle entgegennimmt. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen. Beide sind letztendlich unter die Autorität des pakistanischen Geheimdienstes gefallen und beide sind gegen die Hilafah und seine Wilayah in Hurasan und in Wahrheit gegen den Islām.

Dābiq: Wie du weißt, gibt es eine Rāfiḍah-Präsenz in Ḥurāsān. Wie sind sie nach Ḥurāsān gekommen? Führt Wilāyat Ḥurāsān Militär- und Sicherheitsoperationen gegen sie?

Der Wālī: Es hat – traurigerweise – für eine lange Zeit Rāfiḍah in Ḥurāsān gegeben und sie sind weit entfernt von unseren Kontrollgebieten. Wir haben sie bekämpft und führen regelmäßig Operationen gegen sie durch, wie zum Beispiel die Operation Anfang Muḥarram in der Stadt Kabul. Wir haben außerdem in Karachi eine Großoperation gegen die Ismāʿīlī-Sekte geführt, in der 48 der üblen Rāfiḍah getötet wurden.

Dābiq: Ist der Islamische Staat imstande, sich nach Kashmir auszuweiten und die Kuh-anbetenden Hindus und die Murtaddin von den abtrünnigen Parteien, die mit den Ṭawāġīt von Pakistan verbündet sind, zu bekämpfen, wie Lashkar-e-Taiba zum Beispiel?

Der Wālī: In Wirklichkeit haben wir zuvor gesehen, wie die Ṭawāġīt von Pakistan und speziell ihre Armeen und Geheimdienste die verschiedenen "islamischen" Organisiation im Fall von Kashmir für ihre verächtlichen persönlichen Interessen ausgebeutet haben. Sie haben außerdem den Eifer der Leute von Kashmir um ihrer eigenen Interessen willen ausgebeutet, nicht aus Sorge um die Angelegenheiten der Muslime, noch um



Allāhs Gesetz im Land zu etablieren. Und wie würden sie auch Allāhs Gesetz dort einführen, wenn sie es nicht einmal in ihren eigenen Ländern etablieren. Als die "Maşlaḥah" (Wahrung ihrer Interessen) forderte, Feuerpause einzulegen, abzuziehen und zurückzutreten, ließen die Geheimdienste die Menschen von Kashmir mitten auf der Straße im schlimmstmöglichen Zustand zurück. Der Grad der pakistanischen "Interessen" schwankt immer hin und her und tat dies besonders in den letzten Jahren, bis die Menschen von Kashmir in eine Sackgasse liefen und es dann niemanden gab, der sie aus dem Sumpf, in den sie hineingeworfen wurden, erretten konnte. Deswegen sind viele von den Leuten von Kashmir und den Soldaten der Parteien gegangen und haben Hiğrah zu Wilāyat Ḥurāsān gemacht, wal-ḥamdu li-llāh. So gibt es mit Allāhs Erlaubnis eine große Gelegenheit, dort Allāhs Gesetz zu etablieren und den Islamischen Staat dorthin auszudehnen. Es gibt spezielle Vorbereitungen in diesen Regionen und die Muslime werden bald angenehme Nachrichten über die Ausdenhnung der Hilafah in diese Länder hören, in ša'a-llah.

Die abtrünnigen Parteien und Agenten der Ṭawāġīt in Pakistan wie Lashkar-e-Taiba haben keinerlei Kontrolle über irgendein Gebiet in Kashmir, weil sie entsprechend den Befehlen des pakistanischen Geheimdienstes verfahren, da diese diejenigen sind, die ihre Arbeit leiten, sie vorschieben, wenn sie es wollen und sie zurückziehen, wenn sie es wollen. Sie verbergen auch ihre Arbeit, wenn sie es wollen, abhänging von der lokalen und globalen Atmosphäre und basierend auf persönlichen, materiellen Interessen, ohne igendeine Rücksicht auf die Interessen der Muslime in Kashmir.

Dābiq: Hast du einen Rat für die Muslime im Allgemeinen und für die Muslime in der Hilāfah im Speziellen?

Der Wālī: Ja, ich sage zu ihnen: O Muslime, o meine Brüder um Allāhs willen, fürchtet Allāh bezüglich eurer selbst und habt Mitleid mit euch selbst. Schaut euch um, all die Sekten des Kufr und des Atheismus sowie die Sekten der Abtrünnigkeit haben sich versammelt. Sie haben sich gegen die Muslime versammelt. Sie lassen die Muslime nicht ihre Religion in ihrer Gesamtheit und demnach vollständig für Allāh praktizieren. Tatsächlich lassen sie sie einige ihrer Gottesdienste praktizieren, wie das Geb-

et, den Hağğ und die Zakāh. Sie wollen nicht, dass die Muslime alle Aspekte ihres Lebens nach den Verboten und Geboten Allähs richten. Darum rate ich euch, dass genauso wie die Kuffar und Murtaddin sich gegen euch versammelt haben, um euch davon abzuhalten, eure Religion zu etablieren, um den Islām aus ihrem Weg zu räumen und ihm ein Ende zu setzen ... Ich rate euch um Allāhs willen, euch zu vereinen und gegen die Welt des Kufr, der Abtrünnigkeit und des Atheismus zu versammeln. Allah hat die Spaltung in Seiner eindeutigen Offenbarung verboten und das Festhalten an der Gama ah und an Seinem starken Seil befohlen. {Und haltet alle am Seil Allähs und geht nicht auseinander!} [Āl 'Imrān: 103]. Daher vereint euch und versammelt euch nach der Anordnung Allāhs, Der uns befahl, nicht auseinanderzugehen. Vereint euch, damit ihr eure Stärke nicht verliert und somit versagt. So wie Alļāh den Širk, die Unzucht, den Konsum dessen, was ḥarām ist und so weiter mit Seinem Wort verbot, hat Er auch strengstens die Spaltung verboten. Und es ist für einen Muslim nicht erlaubt, an Teile des Buches zu glauben, und an andere Teile nicht zu glauben.

Die Hilafah ist eine überaus bedeutungsvolle Sache im Gesetz Allahs. Sie baut Einigkeit unter den Muslimen auf und verhindert Spaltung. Außerdem steuert sie ihre Angelegenheiten. Ebenso liegt die Lösung aller Probleme der Ummah in der Errichtung der Hilafah. Allah hat uns dies nun aus Seiner gewaltigen Gunst und Gnade heraus verliehen. So seid dankbar für die Segen Allähs und Er wird sie für euch vermehren, und der erste Aspekt davon, Dankbarkeit zu zeigen, ist es, den Segen Allähs anzuerkennen und sich zum Land der Hiläfah aufzumachen. Deshalb appelliere ich an alle Muslime auf der Erdoberfläche und sage zu ihnen: Kommt hervor, um die Reihen der Muslime zu stärken und zu vereinen. Kommt hervor, um Allāhs Relgion, die von über den sieben Himmeln offenbart wurde, zu unterstützen. Kommt hervor, um die Hilafah auf der prophetischen Methodologie zu unterstützen. Kommt hervor und gebt Bay ah an den Halifah, der sich um eure Angelegenheiten kümmert. Kommt hervor, und lasst jeden Einzelnen von euch das geben, was er zu bieten hat. Kommt hervor, um die Kuffär, Mušrikīn und Murtaddīn zu bekämpfen, die hochmütige und widerwärtige Tyrannei im Land begangen haben, und um ihre Falschheit auszutreiben. Und hört nicht auf irgendein Bellen, welches euch irreführt und euch von dem Recht, womit Allah euch gesegnet hat, entfernt. Ihr seht und hört, wie sie die Hilafah und seine Soldaten verunglimpfen und Anschuldigungen gegen sie erheben, wie es die Gewohnheit eines jeden starrsinnigen Käfirs, abgewichenen Ketzers und Murtadd ist. Sie beschuldigen seine Soldaten manchmal, Takfiriyyīn zu sein und andere Male, Hawāriğ zu sein. Ihr hört und seht, wie die pakistanischen Medien, die als ein Agent der Juden und Christen dienen, die Muğāhidīn von Wilāyat Ḥurāsān beschuldigen – ohne das Mindeste an Scham und ohne jegliche Beweise -, Agenten des indischen Geheimdienstes zu sein. All diese Beller tun das aus ihrer Feindschaft gegen Allähs Religion, um Šaytāns willen, und um den Ruf der Hilafah und ihrer Muğahidin zu verzerren, um so die gewöhnlichen Muslime irrezuführen, sodass diese nicht zu ihrem gesegneten Staat eilen, den Allah ihnen geschenkt hat. Die irreführenden, abgewichenen "Gelehrten" haben sogar ihre korrupten Fatāwā verlassen, die gegen das Bekämpfen der Kuffar und der Murtaddin, die Krieg



gegen die Religion und seine noble Methodologie führen, gerichtet waren, und die Aufmerksamkeit ihrer schändlichen Fatāwā auf diejenigen gerichtet, die den Islām etablieren und den Turm der Hilāfah aufbauen. Sorgt euch daher nicht um diese diversen Beller, die von ihren Misthaufen aus bellen. Geht, mit dem Segen Alļāhs, zu eurer Hilāfah und fürchtet bezüglich Alļāhs nicht den Tadel der Kritiker.

Was meinen Rat an die Muslime speziell in der Hilafah angeht, so sage ich zu ihnen: Glückwunsch zu diesem Segen Allähs, zu diesem Segen der Hilafah, den eurer Herr und Gott euch verliehen hat, denn wahrlich, Allah hat euch ein großartiges Geschenk gewährt, so vergesst diese Gnade und gewaltige Gunst nicht. Gewiss, wir haben ungeduldig und unruhig unseren gesamten vergangegen Gihād hindurch darauf gewartet. Darum verleugnet diesen kostbaren Segen nicht. Erfüllt sein Recht und seid immmer dankbar dafür. Schmückt euch selbst mit einem tugendhaften und noblen Charakter und mit guten Taten, damit in erster Linie Allah mit uns zufrieden ist dafür, dass wir das tun, und sodass es zweitens zu einem Mittel werden möge, um alle Menschen zur Religion Allahs aufzurufen, und sodass jene Verirrten und Irregegangenen euch folgen können und das, was sie gesucht haben, durch euren Charakter, eure Taten und euer rechtschaffenes Verhalten finden können. Sie würden dadurch die Realität der Hilafah und ihre Wichtigkeit für sie und alle Muslime sehen. Diese Bemühung würde auch ein Mittel sein, um zur Realität des Manhağ der Hilāfah aufzurufen, in der der Muslim sich selbst schattet und in der er alle Arten des Guten, der Geborgenheit und Sicherheit findet. So kann es ein Mittel sein, die Kuffar dazu aufzurufen, den Islam anzunehmen und unter dem Schatten der Hilafah zu wandeln. Ich rate meinen Brüdern in der Hilafah außerdem, alles, was sie besitzen hinsichtich der Bemühung und des Gihad anzuwenden, und alles, was ihnen kostbar und teuer ist, aufzuopfern und keine Mühe zu scheuen, auch wenn sie noch so klein ist, und all das zu tun, um die Hilafah zu stärken, und Allah gegenüber nicht ungehorsam zu sein, sei es öffentlich oder im Geheimen – denn Segen werden reduziert und weggenommen aufgund von Sünden – und hart daran zu arbeiten, alle Aspekte ihres Lebens im Einklang mit dem Buch und der Sunnah zu führen, und keine Anordnung des Halīfah zu übertreten, damit Allāh nicht über sie zürnt. {O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch!} [An-Nisa: 59].

# CERECITE BERNER

ABU 'UMAR AL-BALJIKI

ABU FU'AD AL-FARANSI

ABU MUJAHID AL-BALJIKI

ABU QITAL AL-FARANSI

'UKASHAH AL-'IRAQI

ABU RAYYAN AL-FARANSI

ABUL-QA'QA' AL-BALJIKI

DHUL-QARNAYN AL-FARANSI

'ALI AL-'IRAQI

LASST PARIS DEN NATIONEN, DIE BEDENKEN WOLLEN, EINE LEHRE SEIN ...

